

# **PX-V1067**

# AV レシーバー

# 取扱説明書

で使用の前に本書の「安全上のご注意」(☞p. 4 ~ p. 6) を必ずお読みください。

この製品には本書のほかに 「簡易接続・操作ガイド」が付属しています。 はじめに「簡易接続・操作ガイド」をご覧ください。

本書の「簡易ガイド」表記は、「簡易接続・操作ガイド」への参照を表します。

本書および「簡易接続・操作ガイド」は 下記の URL から PDF 版をダウンロードできます。 http://www.yamaha.co.jp/manual/japan/

ヤマハ製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- ■本機の優れた性能を十分に発揮させると共に、永年 支障なくお使いいただくために、ご使用前にこの取 扱説明書と保証書をよくお読みください。お読みに なったあとは、保証書と共に大切に保管し、必要に 応じてご利用ください。
- ■保証書は、「お買上げ日、販売店名」などの記入を 必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

# 目次

| はじめにご覧ください。 ① スピーカー / サブウーファーを接続する ② テレビを接続する ③ BD/DVD レコーダーなどを接続する ④ FM/AM アンテナを接続する ⑤ 電源ケーブルをコンセントに接続する ⑥ テレビのリモコンで本機を操作する ⑦ スピーカー設定を自動で最適化する(YPAO) 基本操作 |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 安全上のご注意                                                                                                                                                    | 4                          |
| 本機の特長                                                                                                                                                      |                            |
| 本機の特長とできること<br>テレビに表示される画面(オンスクリーンディスプレ                                                                                                                    | 7<br>/イ)                   |
| から操作する                                                                                                                                                     | 88<br>88                   |
| 各部の名称                                                                                                                                                      | 10<br>11<br>12<br>13<br>14 |
| 接続する                                                                                                                                                       |                            |
| スピーカー / サブウーファーを接続する                                                                                                                                       | 16<br>16<br>17             |
| スピーカーを接続する(応用編)<br>外部パワーアンプを使用したレイアウト<br>外部アンプを接続する<br>入出力端子とケーブル                                                                                          | 18<br>18                   |
| <b>テレビを接続する</b><br>テレビの音声を本機で聴く                                                                                                                            | 20                         |

簡易接続・操作ガイド(別紙)

| BD(ブルーレイディスク)/DVD プレーヤー                                 |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| (レコーダー)などの再生機器を接続する                                     | 25 |
| HDMI/AV 端子の映像と他の端子の音声を組み合わせる                            | 27 |
| ビデオカメラやゲーム機をフロントパネルの端子に接続                               |    |
| する                                                      | 28 |
| マルチチャンネル出力端子がある機器を接続する                                  |    |
| シーン連動再生に対応する機器を接続する                                     |    |
| トリガー機能に対応する機器を接続する                                      |    |
| 入力された映像 / 音声を外部機器へ出力する                                  |    |
| HDMI コントロール機能を使う                                        |    |
| ネットワークに接続する                                             |    |
| USB デバイスを接続する                                           |    |
| スピーカー設定を自動で最適化する(YPAO)                                  |    |
| YPAO の実行                                                |    |
| 自動測定の設定値を確認する                                           | 34 |
| 測定中にエラーメッセージが表示された場合                                    | 35 |
| 測定後に警告メッセージが表示された場合                                     | 36 |
| <b>電光する</b>                                             |    |
| 再生する                                                    |    |
| 再生の基本操作                                                 | 38 |
|                                                         | 38 |
| ボタン 1 つで入力設定を切り替える(シーン機能)                               | 39 |
| 外部機器に適したシーンを選択する                                        |    |
| シネマ DSP などの音場効果を楽しむ                                     | 40 |
| 音場効果やサラウンドデコーダーなどを選ぶ                                    | 40 |
| サウンドプログラム一覧                                             |    |
| テレビ画面を使って本機を操作する                                        |    |
| テレビ画面を使った本機の基本操作                                        |    |
| 入力ソースごとにオプション機能を設定する                                    |    |
| (オプションメニュー)                                             | 47 |
| オプションメニューの表示 / 設定                                       | 47 |
| オプションメニュー項目                                             |    |
| コンテンツ画面で入力ソースを操作する                                      |    |
| テレビにコンテンツ画面を表示する                                        |    |
| 再生画面とブラウズ画面を切り替える                                       |    |
| FM/AM 放送を聴く                                             |    |
| 周波数を指定して受信する                                            |    |
| コンテンツ画面でチューナーを操作する                                      |    |
|                                                         |    |
| <b>パソコンや USB デバイスを使って曲を再生する</b> USB デバイスまたはパソコンの準備をする   |    |
| USB テバイスまだはパソコノの準備を 9 る<br>コンテンツ画面でパソコンや USB デバイスの音楽ファイ |    |
|                                                         |    |
| 再生する                                                    | 55 |

| 1  | ンターネットラジオを聴く                    | 58   |
|----|---------------------------------|------|
|    | インターネットラジオを聴く                   | . 58 |
| ,  | ョートカット機能を使う                     | 60   |
|    | ショートカットを登録する                    |      |
|    | 登録したショートカットを選んで再生する             | . 60 |
| P  | od™/iPhone™ の曲 / 映像を再生する        | 61   |
|    | ヤマハ製 iPod 用ユニバーサルドックの接続         | . 61 |
|    | iPod/iPhone の操作                 | . 61 |
|    | コンテンツ画面で iPod/iPhone を操作する      |      |
|    | (メニュー表示モード)                     | . 62 |
|    | 本機のリモコンで iPod/iPhone を再生する      |      |
|    | (シンプル再生モード)                     | 63   |
|    | iPod/iPhone をワイヤレス接続で再生する       | 63   |
| 31 | uetooth <sup>®</sup> 機器の曲を再生する  | 65   |
|    | ヤマハ製 Bluetooth ワイヤレスオーディオレシーバーの |      |
|    | 接続                              |      |
|    | Bluetooth 機器のペアリング              | 65   |
|    | Bluetooth 機器の曲再生                | . 66 |
| ל  | ェブブラウザーで本機を操作する                 |      |
| 7  | フェブコントロールセンター)                  | 67   |
|    | ウェブコントロールセンターで操作する              | 67   |
|    |                                 |      |

# 設定する

| (入力選択メニュー)               | 69            |
|--------------------------|---------------|
| 入力ソースの設定を変更する            | 69            |
| 入力選択メニュー項目               | 70            |
| シーン機能の設定を変更する(シーン選択メニュ   | <b>-</b> ) 72 |
| シーン選択メニューの表示/設定          | 72            |
| シーン選択メニュー項目              |               |
| 音場 / サラウンドデコーダーの効果を調節する  |               |
| (サウンドプログラムメニュー)          | 74            |
| シネマ DSP で調節可能なパラメーター     | 75            |
| サラウンドデコーダーで調節できるパラメーター   |               |
| 特定のサウンドプログラムで調節できるパラメーター | 76            |
| 詳細機能を設定する (設定メニュー)       |               |
| 設定メニューの表示 / 設定           |               |
| スピーカーのパラメーター設定           | 78            |
| 音声出力の設定                  | 82            |
| 映像出力の設定                  | 83            |
| HDMI の設定                 | 84            |
| ネットワークを設定する              | 85            |
| マルチゾーン機能を設定する            | 86            |
| 本機をより便利に使うための設定          | 88            |
| 表示言語の選択                  | 91            |
| 本機の設定情報を確認する(情報メニュー)     | 92            |
| 情報メニューの表示                |               |
| 本機のリモコンでさまざまな機器を操作する     | 94            |
| リモコンコード設定                | 94            |
| 外部機器を操作するキー              |               |
| 外部機器操作用リモコンコードの登録        | 94            |
| 登録したリモコンコードの初期化          | 95            |
| 本機の基本設定 / 初期化            |               |
| (アドバンスドセットアップメニュー)       | 97            |
| アドバンスドセットアップメニューの表示 / 設定 | 97            |
| リモートセンサーを設定する            | 97            |
| 受信するリモコン ID を変更する        | 97            |
| 本機の映像フォーマットの変更           | 98            |
| HDMI 映像出力の制限解除           |               |
| システム設定の復元とバックアップ         | 98            |
| 各種設定の初期化                 | 98            |
| ファームウェアの更新               | 99            |
| ファームウェアのバージョン            | 99            |
| マルチゾーン機能を使って複数の部屋で音楽を    |               |
| 楽しむ                      | 100           |
| 別の部屋で音楽を楽しむ              | 100           |

| 別の部屋のテレビ画面から本機を操作する | 100 |
|---------------------|-----|
| ゾーン 2 を操作する         | 101 |
| すべての部屋で音楽を楽しむ       | 101 |

#### 付録

| <br>故障かな?と思ったら             | 102 |
|----------------------------|-----|
| 全般                         |     |
| HDMI™                      | 104 |
| FM/AM 放送の受信                | 105 |
| USB/ ネットワーク                |     |
| iPod/iPhone                | 107 |
| Bluetooth                  | 107 |
| リモコン                       | 108 |
| 用語/技術解説                    | 109 |
| 音声に関する用語                   | 109 |
| サウンドプログラムに関する用語            | 110 |
| 映像に関する用語                   | 111 |
| 映像信号変換表                    | 112 |
| HDMI について                  |     |
| 商標について                     | 113 |
| 主な仕様                       | 115 |
| 索引                         |     |
| Information about software |     |
|                            |     |

# 安全上のご注意

で使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みください。

**ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくで使用いただき、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。** お読みになったあとは、使用される方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

#### ■ 記号表示について

この製品や取扱説明書に表示されている記号には、次のような意味があります。

| $\triangle \triangle$                                                      | 「ご注意ください」という注意喚起を示します。   |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| $\bigcirc \textcircled{9} \textcircled{9} \textcircled{9} \textcircled{9}$ | 「~しないでください」という「禁止」を示します。 |
| 0€                                                                         | 「必ず実行してください」という強制を示します。  |

## ■「警告」と「注意」について

以下、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、「警告」と「注意」に区分して掲載しています。



この表示の欄は、「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

# ⚠ 警告

#### 電源/電源コード



電源プラグは、見える位置で、手が届く範囲のコンセントに接続する。

万一の場合、電源プラグを容易に引き抜くためです。



下記の場合には、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。

- 異常なにおいや音がする。 煙が出る。
- プラグを抜く 内部に水や異物が混入した。

そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。



電源コードを傷つけない。

- 重いものを上に載せない。
- ステープルで止めない。● 加工をしない。
- 熱器具には近づけない。● 無理な力を加えない。

芯線がむき出しのまま使用すると、火災や感電の原因になります。



必ずAC100V (50/60Hz)の電源電圧で使用する。

それ以外の電源電圧で使用すると、火災や感電の原因になります。

#### 電池



電池を充電しない。

電池の破裂や液もれにより、火災やけがの原因になります。



#### 雷池からもれ出た液には直接触れない。

液が目や口に入ったり、皮膚についたりした場合はすぐに 水で洗い流し、医師に相談してください。

#### 分解禁止



分解・改造は厳禁。キャビネットは絶対に開けない。

火災や感電の原因になります。

修理・調整は販売店にご依頼ください。

#### 設置



本機を下記の場所には設置しない。

- 浴室・台所・海岸・水辺
- 加湿器を過度にきかせた部屋
- 水ぬれ禁止 雨や雪、水がかかるところ

水の混入により、火災や感電の原因になります。



禁止

#### 放熱のため本機を設置する際には:

- 布やテーブルクロスをかけない。
- じゅうたん・カーペットの上には設置しない。
- 仰向けや横倒しには設置しない。
- 通気性の悪い狭いところへは押し込まない。 (本機の周囲に左右20cm、上30cm、背面20cm以上の スペースを確保する。)

本機の内部に熱がこもり、火災の原因になります。

#### 使用上のご注意



放熱用の通風孔、パネルのすき間から金属や紙片など 異物を入れない。

火災や感雷の原因になります。



本機を落としたり、本機が破損した場合には、必ず販 売店に点検や修理を依頼する。

そのまま使用すると、火災や感雷の原因になります。



雷が鳴りはじめたら、電源プラグには触れない。

感電の原因になります。





本機の上には、花瓶・植木鉢・コップ・化粧品・ 薬品・ロウソクなどを置かない。

水や異物が中に入ると、火災や感電の原因になります。 接触面が経年変化を起こし、本機の外装を損傷する原因に なります。

#### お手入れ



電源プラグのゴミやほこりは、定期的にとり除く。

ほこりがたまったまま使用を続けると、プラグがショート して火災や感電の原因になります。



# ♪ 注意

#### 電源/電源コード



長期間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセン トから抜く。

火災や感電の原因になります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。

感電の原因になります。



電源プラグを抜くときは、電源コードをひっぱら

コードが傷つき、火災や感電の原因になります。

禁止



雷源プラグは、コンセントに根元まで、確実に差し込

差し込みが不充分のまま使用すると感電したり、プラグに ほこりが堆積して発熱や火災の原因になります。



電源プラグを差し込んだとき、ゆるみがあるコンセン トは使用しない。

感電や発熱および火災の原因になります。

#### 電池



雷池は極性表示(プラス+とマイナス-)に従って、正 しく入れる。

間違えると破裂や液もれにより、火災やけがの原因になり ます。



指定以外の電池は使用しない。また、種類の異なる電 池や、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない。

破裂や液もれにより、火災やけがの原因になります。



電池と金属片をいっしょにポケットやバッグなどに入 れて携帯、保管しない。

電池がショートし、破裂や液もれにより、火災やけがの原 因になります。



電池を加熱・分解したり、火や水の中へ入れない。

破裂や液もれにより、火災やけがの原因になります。



使い切った電池は、すぐに電池ケースから取り外す。

破裂や液もれにより、火災やけがの原因になります。





使い切った雷池は、自治体の条例または取り決めに 従って廃棄する。

必ず実行

#### 設置



不安定な場所や振動する場所には設置しない。

本機が落下や転倒して、けがの原因になります。



必ず2人以上で開梱や持ち運びをする。

重いので、けがの原因になります。



直射日光のあたる場所や、温度が異常に高くなる 場所(暖房機のそばなど)には設置しない。

本機の外装が変形したり内部同路に悪影響が生じて、 火災の原因になります。



ほこりや湿気の多い場所に設置しない。

ほこりの堆積によりショートして、火災や感電の原因にな

禁止



他の電気製品とはできるだけ離して設置する。

本機はデジタル信号を扱います。他の電気製品に障害をあ たえるおそれがあります。

必ず実行



他の電気製品を本機の上に置かない。

本機の上部は高温になります。他の電気製品に障害をあた えるおそれがあります。

禁止



屋外アンテナ工事は販売店に依頼する。

丁事には、技術と経験が必要です。

必ず実行

#### 移動



移動をするときには電源スイッチを切り、すべての接 続を外す。

接続機器が落下や転倒して、けがの原因になります。 プラグを抜く コードが傷つき、火災や感電の原因になります。

#### 使用上のご注意



再生を始める前には、アンプの音量(ボリューム)を最 小にする。

突然大きな音が出て、聴覚障害の原因になります。



音が歪んだ状態で長時間使用しない。

スピーカーが発熱し、火災の原因になります。



大きな音で長時間ヘッドホンを使用しない。

聴覚障害の原因になります。



環境温度が急激に変化したとき、本機に結露が発生す ることがあります。

正常に動作しないときには、電源を入れない状態でしばら く放置してください。



#### 業務用機器とは接続しない。

デジタルオーディオインターフェース規格は、民生用と業 務用では異なります。本機は民生用のデジタルオーディオ インターフェースに接続する目的で設計されています。業 務用のデジタルオーディオインターフェース機器との接続 は、本機の故障の原因となるばかりでなく、スピーカーを 傷める原因になります。

#### お手入れ



手入れをするときには、必ず電源プラグを抜く。

感電の原因になります。

必ず実行



薬物厳禁

ベンジン・シンナー・合成洗剤等で外装をふかない。 また接点復活剤を使用しない。

禁止 外装が傷んだり、部品が溶解することがあります。



年に一度くらいは内部の掃除を販売店に依頼する。

ほごりがたまったまま使用を続けると、火災や故障の原因 になります。

注意

本機は「JIS C 61000-3-2」適合品です。 JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁 両立性第3-2部:限度值-高調波電流発生限度值(1 相当たりの入力電流が 20A 以下の機器) | に基づき、 商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・ 製造した製品です。

**6** Ja

# 本機の特長

# 本機の特長とできること

| ● 高音質ハイパワー 7 チャンネルアンプを内蔵                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>マルチチャンネルスピーカー構成に対応</li> <li>2 ~ 7.1 チャンネルでスピーカーを<br/>構成する</li></ul>                |
| <ul> <li>◆ HDMI 対応</li> <li>- 3D 映像入力信号に対応の HDMI 入力端子 8 つ (リア: 7 つ、フロント: 1 つ) を搭載</li></ul> |
| (YPAO — Yamaha Parametric Room<br>Acoustic Optimizer)32                                     |
| <ul> <li>いろいろな再生機器のための入力端子(最大 13 入力)</li> <li>BD/DVD/CD プレーヤーを接続する</li></ul>                |

| • | さまざまなソース向けの内蔵サウンド |
|---|-------------------|
|   | プログラムとサラウンドデコーダー  |

| - 音場効果で立体的に再生する(シネマ DSP)                                        | 40 |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| - 音場効果をかけずに再生する                                                 |    |
| (ストレートデコード)                                                     | 41 |
| - 原音に忠実に再生する (ピュアダイレクト)                                         | 42 |
| - 圧縮音源の再生音質を高める                                                 |    |
| (コンプレストミュージックエンハンサー)                                            | 42 |
| - ·                                                             |    |
| ) チューナー再生                                                       |    |
| ) <b>チューナー冉生</b><br>- FM/AM 放送を聴く                               | 52 |
| · · · · •                                                       | 52 |
| - FM/AM 放送を聴く                                                   |    |
| - FM/AM 放送を聴く<br>- <b>FM/AM 放送を聴く</b><br><b>) ネットワーク経由で再生する</b> | 55 |

# ● USB メモリ内の音楽を再生する ......55

(ウェブブラウザーコントロール)......67

# ● 見やすいオンスクリーンディスプレイで手軽に 操作

| _ | 入力ソース、シーン、サウンドプログラムを選択   |    |
|---|--------------------------|----|
|   | する                       | 45 |
| _ | 選択中の入力ソースを表示する(コンテンツ画面)  | 51 |
| _ | 本機の設定をする(ON SCREEN メニュー) | 69 |
| _ | 各入力ソースの設定をする(オプションメニュー)  | 47 |

本機では多くの機能について、テレビ画面のメニューから 操作が行えます。

テレビに表示される画面で行える操作について、詳しくは 次ページの「テレビに表示される画面 (オンスクリーンディ スプレイ) から操作する」をご覧ください。

#### ● カスタマイズできるリモコン

● 複数の部屋で音楽を楽しむ (ゾーン 2) ...... 100

#### 本書について

- 本書は製品の生産に先がけて作成されています。製品改良などの理由で、実際の製品と仕様が一部異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
- 「**MON SCREEN**」(例) などの表記は、リモコンキー の名称を表しています。それぞれのキーの場所については、本書の「リモコン」(☞D.14) をご覧ください。
- 「※1」などの表示は参考情報の参照を表します。対応する番号の説明をご覧ください。
- 「ISS」は、関連情報が記載されているページを表します。
- 「簡易ガイド」は、簡易接続・操作ガイドへの参照を表します。

# テレビに表示される画面(オンスクリーンディスプレイ)から操作する

本機はオンスクリーンディスプレイをテレビ画面に表示します。オンスクリーンディスプレイを使うことでシンブルで直感的な操作が行えます。

オンスクリーンディスプレイは、そのとき選んでいる入力ソースについて表示するコンテンツ画面と、さまざまな設定などを行う ON SCREEN(オンスクリーン)、オプションという2つのメニューから構成されています。

ここではオンスクリーンディスプレイから行えるさまざまな操作について紹介します。

# ON SCREENメニューの基本操作 ● 入力ソース、シーン、サウンドプログラムを選ぶ - シーンを選ぶ.......45 - サウンドプログラムを選ぶ.......46 ● 言語を選ぶ - オンスクリーンディスプレイに表示させる言語を 選んでいる入力ソースを表示、変更する (コンテンツ画面) ● AM/FM チューナーを操作する - プリセット局を表示する......54 - 現在受信している放送局の情報を表示する.......53 - テレビ画面から放送局の検索や登録を行う......54 ● インターネットラジオを操作する - 現在受信している放送局の情報を表示する......58 - コンテンツを再生する......58 - お気に入りの放送局を登録する......59 ● iPod を操作する - テレビ画面から再生、停止などを操作する

(メニュー表示モード).....

| 本機のさまざまな設定を行う<br>(ON SCREENメニュー)                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul><li>◆ 入力ソースを設定する</li><li>- 入力ソース名を変更する</li></ul>                                            |
| <ul><li>(入力名変更 / アイコン選択)</li></ul>                                                              |
| (デコードモード)70                                                                                     |
| <ul><li>圧縮オーディオフォーマットの音質を高める<br/>(エンハンサー)71</li></ul>                                           |
| <ul><li>マルチチャンネルオーディオ再生時に他の入力ソースの映像を鑑賞する(映像選択)71</li><li>本機のスタンバイ時に iPod/iPhone を充電する</li></ul> |
| (スタンバイ時元電)71<br>- 外部からパソコン上の音楽を再生する                                                             |
| (DMC からの操作)71                                                                                   |
| ● シーンを設定する                                                                                      |
| <ul> <li>お好みのシーンを登録する、消去する<br/>(登録)(呼出)(リセット)</li></ul>                                         |
| - シーン名とアイコンを変更する<br>(シーン名変更 / アイコン選択)73                                                         |
| ● 音場効果を調節する(サウンドプログラム)                                                                          |

- サウンドプログラムのパラメーターを調節する .........74

| ● 本機の設定についての情報を表示する                   |     |
|---------------------------------------|-----|
| - 音声信号の情報を表示する(音声信号)                  | 92  |
| - 映像信号の情報を表示する(ビデオ信号)                 | 92  |
| - HDMI 信号の情報を表示する(HDMI モニタ)           | 92  |
| - ネットワーク情報を表示する(ネットワーク)               | 92  |
| - システム情報を表示する(システム)                   |     |
| - ゾーン情報を表示する(ゾーン)                     | 93  |
| ■ スピーカーと視聴環境に合わせて音響特性を                | 語   |
| 整する                                   |     |
|                                       |     |
| (YPAO — Yamaha Parametric Room Acoust | tic |
| Optimizer)32、および簡易                    | ガイド |
| - スピーカー構成を簡単に設定する(パワーアンプ割り            |     |
|                                       |     |
| - スピーカーごとに詳細設定を行う(構成)                 | 79  |
| - スピーカーごとに音量を調節する(音量)                 | 80  |
| - スピーカーとリスニングポジションの設置距離を補             | 肛設  |
| 定する (距離)                              | 80  |
| – イコライザーを使って音色を調整する                   |     |
| (パラメトリック EQ)                          | 81  |
| – スピーカー調整用のテストトーンを出力する                |     |
| (テストトーン)                              | 82  |
| ● 本機から出力する音声信号を調節する                   |     |
| - 映像 / 音声のずれを調整する(リップシンク設定)           | 82  |
| – Dolby Digital や DTS 再生時のダイナミックレン    | /ジ調 |
| 節について選ぶ (ダイナミックレンジ)                   | 82  |
| - 最大音量を設定する (音量の上限)                   |     |
| - 電源オン直後の音量を設定する(音量の初期値)              | 82  |
| - ピュアダイレクトモード中に映像信号を制限する              | 82  |
| - 小音量でも聴きとりやすい音量に自動調整する               |     |
| (Adaptive DSP Level)                  | 82  |

| ● 本機から出力する映像信号を調節する          |    |
|------------------------------|----|
| – アナログ端子間のビデオコンバージョン機能を設定    |    |
| (アナログ端子間変換)                  |    |
| - 映像信号の解像度と縦横比(アスペクト)を設定する   |    |
|                              | 83 |
| ● ネットワーク設定                   |    |
| - 本機の IP アドレスを設定する(IP アドレス)  | 85 |
| - 電源のスタンバイ中に LAN ネットワーク経由でコマ | ンド |
| を受ける (ネットワークスタンバイ)           | 85 |
| - MAC アドレスフィルターを設定する         |    |
| (MAC アドレスフィルター )             | 85 |
| ● 複数の部屋で視聴する(マルチゾーン機能)       |    |
| - ゾーン2の音量を調節する (ゾーン2設定)      | 86 |
| - テレビ画面にゾーン2メニューを表示する        |    |
| (モニター出力割り当て)                 | 86 |
| - ゾーンまたはシーンごとに名前をつける         | 87 |
| ● その他の機能                     |    |
| - 長時間操作しなかったときに自動で電源を落とす     |    |
| (オートパワーダウン)                  | 88 |
| - 入力ソースに別の入力を割り当てる           |    |
| (入力端子割り当て)                   | 89 |
| – フロントパネルディスプレイの明るさを調整する     |    |
| (本体表示器設定)                    | 90 |
| - オンスクリーンディスプレイの背景を変える       |    |
| (壁紙設定)                       | 90 |
| - 外部機器へのトリガー出力を設定する          | 00 |
| (トリガー出力 1/2)                 |    |
| - 本機の設定変更を禁止する(設定保護)         | 90 |

# 入力ソースごとに調節する(オプション メニュー)

| - 高音/低音を調節する(トーンコントロール)   | 49   |
|---------------------------|------|
| - 小音量でも聴きとりやすい音量に自動調整する   | 3    |
| (Adaptive DRC)            | 49   |
| - より立体的な音場効果を楽しむ          |      |
| (シネマ DSP 3D モード)          | 49   |
| - セリフの音の位置を調整する(セリフ位置調整   |      |
| - サラウンドバックスピーカー使用時に 5.1 チ | ャンネル |
| フォーマットの再生方法を設定する          |      |
| (拡張サラウンド)                 | 50   |
| - 入力ソース同士の音量バランスを調整する     |      |
| (再生レベル補正)                 | 50   |
| - 音声入力端子を選択する(音声入力選択)     | 50   |
| – 曲をシャッフルまたはリピートする        |      |
| (シャッフル / リピート)            | 50   |
| – Bluetooth 機器を接続する/取り外す  |      |
| (接続/切断)                   | 50   |
| - Bluetooth 機器と本機をペアリングする |      |
| (ペアリング)                   | 50   |
|                           |      |

# 各部の名称

# フロントパネル

- ① MAIN ZONE o (電源) キー 電源のオン / スタンバイを切り替えます。
- ② HDMI スルー /iPod チャージインジケーター 本機がスタンバイのとき、下記のいずれかの動作をすると点 灯します。
  - スタンバイスルー機能(☞p.84)をオンにしている場合。
  - iPod スタンバイ時充電機能(☞p.71)をオンにして、ヤマハ製 iPod 用ユニバーサルドックにセットした iPod/iPhoneを充電している場合。
    - ヤマハ製 iPod 用ワイヤレスシステムが接続されている場合は常に点灯します ( $\exp$  6.63)。
  - ネットワークスタンバイ(☞p.85)をオンにしている場合。

- ③ フロントパネルディスプレイ 本機の各種情報が表示されます(☞p.13)。
- ④ PURE DIRECT (ピュアダイレクト) キー 本機をピュアダイレクトモードに切り替えます (☞ p.42)。
- (5) INPUT (インプット) セレクター 再生する入力ソースを選びます。セレクターを回すたびに入 カソースが順番に変わります。
- (6) VOLUME (ボリューム)音量を調節します。

#### ● フロントパネルのカバーを開閉する

フロントパネル内部のボタンや端子を使用するには、フロントパネル下部をそっと押してパネルを開いてください。使用しないときは、パネルを閉じておいてください。





## フロントパネル(カバーオープン時)

- ⑦ ON SCREEN (オンスクリーン) キー ON SCREEN メニューのオン / オフを切り替えます。
- 8 OPTION (オプション) キー オプションメニューのオン / オフを切り替えます (\*\*\*p.47)。
- (9) TONE/BALANCE (トーン/バランス) キー 各ゾーンのスピーカー/ヘッドホン出力の高音/低音を調節 します。

ヘッドホンを接続している場合はヘッドホンの高音 / 低音調節、ヘッドホンを接続していない場合はスピーカーの高音 / 低音を調節できます (☞p.38)。

ゾーン 2 で、左右チャンネルの音量バランスを調整します。 (\*\*ア.101)

- ① STRAIGHT (ストレート) キー サウンドプログラムをストレートデコードモードに切り替え ます (☞ p.41)。
- (i) PROGRAM 
  (プログラム) キー使用する音場効果(サウンドプログラム)を切り替えます(☞p.40)。左右キーを押すたびに、サウンドプログラムが順番に変わります。
- ② SCENE1-4 (シーン 1-4) キーボタン 1 つで登録した入力ソース、サウンドプログラム、HDMI 出力端子などの設定に切り替えます (☞p.39、p.72)。電源がスタンバイのときは、このキーを押して電源オン、入力ソース選択、サウンドプログラム切り替えまでを一括操作できます。

(3) MULTI ZONE (マルチゾーン) キー ZONE2 (ゾーン 2) キー

ゾーン 2 への音声・映像出力オン / オフを切り替えます (psp.100)。

ZONE CONTROLS(ゾーンコントロール)キー

ゾーン 2 への出力がオンのとき、本機をゾーン 2 が操作できる状態に切り替えます。本機またはリモコンで別の部屋の入力ソース選択や音量調整が行えます(☞p.100)。

- (4) INFO (インフォ) キー フロントパネルディスプレイに表示する情報を切り替えます (\*\*\*p.13)。
- (5) MEMORY (メモリー) キー FM/AM 放送局をプリセット局として登録します (☞ p.52)。
- (6) FM キー FM/AM チューナーのバンドを FM に切り替えます (☞p.52)。
- ① AM キー FM/AM チューナーのバンドを AM に切り替えます (☞ p.52)。
- (18) PRESET ⟨/⟩ (プリセット) キー プリセットした FM/AM 放送局を選びます (☞p.53)。

⑩ カーソルキー △ / ▽ / ⊲ / ▷、ENTER (エンター) キー、RETURN (リターン) キーカーソルキー △ / ▽ / ⊲ / ▷

設定メニューなどを表示した際に、メニュー項目を選択したり、設定値を変更します。

ENTER (エンター) キー

選択された項目を決定します。

RETURN (リターン) キー

設定メニューを表示した際、1 つ手前の表示に戻したり、メニュー表示を終了します。

- **20 USBポート**USBメモリや USB 携帯音楽プレーヤーを接続します (\*\*\*p.31)。
- ② DISPLAY (ディスプレイ) キー 再生画面とブラウズ画面を切り替えます。
- ② YPAO MIC (YPAO マイク) 端子 付属の YPAO マイクを接続して、スピーカー設定を自動で最 適化します (☞ p.32、簡易ガイド)。
- ② PHONES (フォーンズ) 端子 ヘッドホンを接続します。音場効果をかけて再生していると きは、ヘッドホンの音声にも音場効果がかかります。
- ② VIDEO AUX (ビデオ AUX) 端子 ゲーム機などを一時的に接続できます。
- ② TUNING/CH 〈〈 / 〉〉 (チューニング / チャンネル) キー FM/AM チューナーの周波数を増減させます (☞ p.52)。



#### リアパネル

- PHONO (フォノ) 端子 レコードプレーヤーを接続します (☞p.26)。
- ② DOCK (ドック) 端子 別売のヤマハ製 iPod 用ユニバーサルドック(YDS-12 など) や iPod 用ワイヤレスシステム (YID-W10)、Bluetooth ワイヤレスオーディオレシーバー (YBA-10) を接続します (☞p.61、p.63、p.65)。
- ③ ネットワークポート ネットワーク接続用のポートです(☞p.30)。
- ④ HDMI OUT1-2 (HDMI アウト 1-2) 端子 HDMI 入力対応のテレビと接続し、映像 / 音声を出力します (☞p.20、簡易 ガイド)。Audio Return Channel 機能 (☞p.22)を使用したときは、この端子からテレビの音声が 入力されます。
- ⑤ MON.OUT/ZONE OUT(モニターアウト/ゾーンアウト)端子(Sビデオ/ビデオ端子) ビデオ入力対応のテレビと接続し、映像を出力します(☎p.21)。
- **⑥ D4 VIDEO (D4 ビデオ) 端子**D 端子のある外部機器を接続し、映像を入力します。

⑦ COMPONENT VIDEO (コンポーネントビデオ)端子

コンポーネントビデオ出力に対応した外部機器を接続し、映像信号を受信します(☞D.25)。

⑧ HDMI 入力端子

HDMI 出力対応の外部機器を接続し、映像 / 音声を入力します ( 🖙 p.25、簡易ガイド)。

- MONITOR OUT/ZONE OUT (モニターアウト / ゾーンアウト) 端子 (コンポーネントビデオ端子) コンポーネントビデオ入力対応のテレビと接続し、3本のケー ブルを使って映像を出力します (\*\*\*p.21)。
- REMOTE IN/OUT (リモートイン/アウト) 端子 リモート機能に対応する外部機器を接続します(\*\*\*p.29)。
- TRIGGER OUT1-2 (トリガーアウト 1-2) 端子
   本機と連動して動作するトリガー接続機能を搭載した外部機器を接続します(sep.29)。
- (1) RS-232C 端子 サービス用の端子です。通常は使用しません。
- (3) AV1-4 端子 映像/音声出力を持つ外部機器を接続し、映像/音声を入力 します(☎0.25)。
- (4) ANTENNA (アンテナ) 端子FM アンテナと AM アンテナを接続します。

- (5) AV OUT (AV アウト) 端子 アナログ入力ソースを選んだ際、入力された映像 / 音声を外部へ出力します (☞p.30)。
- (b) AUDIO1-4 (オーディオ 1-4) 端子 音声出力を持つ外部機器と接続し、音声を入力します (☞D.25)。
- ① MULTI CH INPUT (マルチチャンネルインプット) 端子

マルチチャンネル出力を持つ再生機器と接続します (sarp.28)。

- (18) ZONE OUT (ゾーンアウト) 端子 別の部屋に設置した外部アンプへ本機の音声信号を出力します(☞D.100)。
- (9) PRE OUT (プリアウト) 端子 アンプ内蔵のサブウーファーを接続したり(☞ 簡易ガイド) 外部パワーアンプなどを接続します(☞ p.18)。
- ② SPEAKERS (スピーカー) 端子 フロント、センター、サラウンド、サラウンドバックの各ス ピーカーを接続します (\*\* 簡易ガイド)。 ブレゼンススピーカー (\*\*p.16) やゾーン 2 に設置するス ピーカー (\*\*p.17) は EXTBA SP 端子に接続します。
- ② AC IN (AC イン) 端子電源コードを接続します(1章 簡易ガイド)。



#### 入出力端子の見分け方

映像/音声出力端子の周辺は、誤接続を防ぐ ために白くマークされています。テレビや外 部機器への映像/音声出力はこれらの端子 をご使用ください。



## フロントパネルディスプレイ

① チューナーインジケーター

FM/AM 放送を受信すると「TUNED」が点灯します。ステレオで受信しているときは「STEREO」が点灯します。

- ② ZONE2 (ゾーン 2) インジケーター 本機からゾーン 2 への映像 / 音声出力が有効となっているときに点灯します (☞p.100)。
- ③ SLEEP (スリープ) インジケーター スリープタイマー (☞p.14) が動作すると点滅します。
- ④ PARTY (パーティー) インジケーター パーティーモードがオンになっているときに点灯します (☞D.86)。
- ⑤ マルチインフォメーションディスプレイ 設定値や設定メニューなど各種情報が表示されます。
- ⑥ VOLUME (ボリューム) インジケーター 現在の音量を表示します。
- ① HDMI インジケーター

正常に HDMI 信号が入力されると点灯します。

#### IN インジケーター

HDMI 入力端子に外部機器が接続されているときに点灯します (☞p.20)。

#### OUT 1/OUT 2 インジケーター

HDMI OUT 端子 (☞ 簡易ガイド) から音声 / 映像信号が出力されると点灯します。

- ⑧ ENHANCER (エンハンサー) インジケーター コンプレストミュージックエンハンサーが有効になっている ときに点灯します (☞p.42)。
- ② CINEMA DSP (シネマ DSP) インジケーター シネマ DSP 技術を使った音場効果を選ぶと点灯します。
- ① CINEMA DSP 3D(シネマ DSP 3D)インジケーター シネマDSP 3Dモードがオンになっているときに点灯します (\*\*\*p.42)。
- ① カーソルインジケーター リモコンの ①カーソル △ / ▽ / ⊲ / ▷ を操作可能な場合に、 キーに対応するインジケーターが点灯します。
- ② MUTE (ミュート) インジケーター 本機を消音すると点滅します。
- (3) スピーカーインジケーター 音声を出力しているスピーカー端子を表示します。



#### (4) ADAPTIVE DRC インジケーター

Adaptive DRC がオンになっているときに点灯します (mp.49)。

# ● フロントパネルディスプレイの表示を切り替えるには

フロントパネルディスプレイには、選択中の入力ソース名以外に、サウンドプログラム名やサラウンドデコーダー名などを表示できます。表示を切り替えるには、リモコンの

**⑥INFO** を繰り返し押します。キーを押すたびに表示される情報が切り替わります。**※2** 



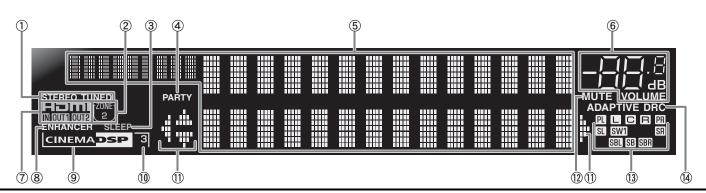

- **※1:**「SB」は 6.1 チャンネル構成で使用しているときにのみ表示されます。
- **※2:** FM/AM チューナーの使用中は、入力ソース名の代わりに FM/AM 周波数が表示されます。

#### リモコン

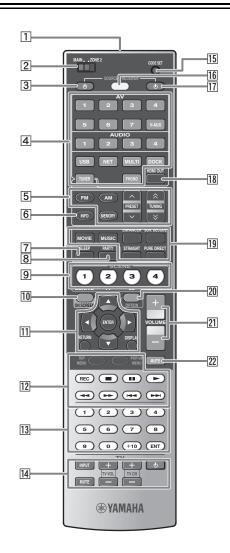

1 リモコン信号送信部

赤外線を送信します。

MAIN/ZONE2 (メイン/ゾーン2) スイッチ リモコンでメイン音場とゾーン 2 (IND.100) のどちらを操 作するかを切り替えます。

③ SOURCE o (ソース電源) キー 外部機器の電源オン/オフを切り替えます。

4 入力ソース選択キー 本機で再生する入力ソースを選びます。

> AV1-7 : AV1-7 端子

V-AUX : フロントパネルの VIDEO AUX 端子

AUDIO1-4: AUDIO1-4端子 USB : USB #- N : NETWORK ポート NET MULTI : MULTI CH INPUT 端子 DOCK : DOCK 端子

: ANTENNA (アンテナ) 端子 PHONO : PHONO 端子

5 チューナーキー

TUNER

FM/AM チューナーを操作します。これらのキーはチュー ナー入力のときに使用できます。

FΜ : FM/AM チューナーのバンドを切り替え

AM ます。

**MEMORY** : 放送局をプリセット登録します。 PRESET **^ / ~**: 登録されたプリセット局を呼び出します。 **TUNING ◇ / ≫**: FM/AM チューナーの周波数を増減させ

ます。

INFO(インフォ)キー

フロントパネルディスプレイに表示する情報(選択中の入力 ソース名、サウンドプログラム、サラウンドデコーダー、FM/ AM チューナーの周波数など)を切り替えます。

7 SLEEP (スリープ) キー

指定した時間が経過すると自動でスタンバイになるよう設定 します(スリープタイマー)。キーを繰り返し押すと、スタン バイまでの時間を設定できます。



8 PARTY (パーティー) キー パーティーモードのオン / オフを切り替えます (☞p.86)。

9 SCENE (シーン) キー

ボタン 1 つで入力ソースとサウンドプログラムを切り替えま す (☞p.39)。本機の電源がスタンバイのときは、このキー を押して、電源オン、入力ソース選択、サウンドプログラム 切り替えまでを一括操作できます。

10 ON SCREEN (オンスクリーン) キー さまざまな設定が行える ON SCREENメニューを呼び出しま ਰ (☞p.45)。

 カーソル △ / ▽ / ⊲ / ▷ キー、ENTER (エンター) キー、RETURN (リターン) キー

カーソル  $\Delta$  /  $\nabla$  /  $\Delta$  /  $\Delta$  : 設定メニューなどで、上下左 右を選択します。

選択された項目を決定します。 **FNTFR** RETURN : 設定メニューを表示した際、

> 1 つ手前の表示に戻したり、 メニュー表示を終了します。

DISPLAY (ディスプレイ): 再生画面とブラウズ画面を切 り替えます。

12 外部機器操作キー

外部機器の録画 / 再生、メニュー表示などを操作します (☞p.94)。 **© 1** 

13 数字キー

数値を入力します。

TV 操作キー

テレビなどの機器を操作します。

CODE SET (コードセット) キー リモコンに外部機器操作用のコード(リモコンコード)を登 録します (☞n.94)。

- SOURCE/RECEIVER (ソース/レシーバー) キー リモコンで本機か接続されている外部機器のどちらを操作す るかを切り替えます。外部機器操作のときはキーが緑、本機 を操作できるときはキーがオレンジ色に点灯します。
- II RECEIVER o (レシーバー電源) キー 本機のオン/スタンバイを切り替えます。
- HDMI OUT (HDMI アウト) キー 本機から音声/映像信号出力するHDMI OUT端子を切り替えます。
- 音場選択キー 使用する音場効果(サウンドプログラム)やサラウンドデコー ダーなどを選択します(☞p.40)。
- 20 OPTION (オプション) キー オプションメニュー(☞p.47)を表示します。
- VOLUME(ボリューム)+/- キー 音量を調節します (☞p.38)。
- MUTE (ミュート) キー 音声出力の消音 / 消音解除を切り替えます (☞p.38)。

次の症状が現れた場合は、新し 16SOURCE/RECEIVER い乾電池に交換してください。

- リモコンの操作範囲がせまく なった。
- 16 SOURCE/RECEIVER が



光らない、または光らなくなった。

賞1:本機のリモコンは、入力ソースごとに 12
12
13
14
15
16
17
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
<p あらかじめ各入力ソースにリモコンコードを登録する必要があります(☞p.94)。

## テレビに表示される画面(オンスクリーンディスプレイ)について

本機にテレビを接続している場合は、付属のリモコンでテレビ画面に表示されるメニューを操作して本機の操作や設定が行えます。



オンスクリーンディスプレイには次のような画面が表示されます。

#### ● オンスクリーン(ON SCREEN)メニュー



MON SCREENを押すと表示されます。本機のさまざまな設定、操作を行えます。このメニューを使って入力ソースやサウンドプログラムなどの選択、さまざまな設定の変更、本機の状況表示などが行えます。

詳しくは**「設定する」**(187p.69) をご 覧ください。

#### ● オプションメニュー



図のPTIONを押すと表示されます。そのとき選んでいる入力ソースでとによく使う設定を個別で行えます。「トーンコントロール」や「再生レベル補正」などはすべての入力ソースに対して共通で設定されます。

詳しくは「入力ソースごとにオプション機能を設定する(オプションメニュー)」(☞p.47)をご覧ください。

#### ● コンテンツ画面

本機で DOCK (iPod) やチューナーなどの入力ソースを再生するときは、楽曲 / 放送局の情報表示や再生操作を行える画面をテレビに表示します。

この画面を**「コンテンツ画面」**と呼び、**④入力ソース選択キー**を押すと表示されます。 コンテンツ画面には**「再生画面」**と**「ブラウズ画面」**という 2 つの表示があり、表示を切り替えて楽曲などを選んだり、再生操作を行います。

#### 再生画面



そのとき再生している楽曲などの情報を表示します。この画面からリモコンで再生操作ができます。

#### ブラウズ画面



入力ソースの楽曲や登録されている 放送局などがリスト表示されます。リ ストから再生したい楽曲や放送局を 選びます。

# 接続する

スピーカーの配置、スピーカーや外部機器との基本的な接続については「簡易接続・操作ガイド」をご覧ください。本書では応用接続/設定を説明します。

# | スピーカー / サブウーファーを接続する

本機は、さまざまな音場効果やサラウンドデコーダーを使って、著名なコンサートホールの包みこまれるような響きや映画館の迫力と臨場感を再現できます。これらの効果は、使用 環境に合わせて適切にスピーカーを設置 / 接続することで実現されます。

#### チャンネルと機能

#### **■** フロントスピーカー L/R

再生するソースのフロントチャンネル L/R の音声(ステレオ音声)と効果音を出力します。

フロントスピーカーは、リスニングルーム前方の左右へ、リスニングポジションから等距離に設置します。プロジェクターの場合は、スクリーンの下辺から4分の1位の高さが適切です。

#### ■ センタースピーカー

再生するソースのセンターチャンネルの音声、映画のセリフ / ボーカルなど、画面中央に位置する音声を出力します。

センタースピーカーは、フロントスピーカー L/R の中間に設置します。テレビをお使いの場合は、画面とスピーカーの前面を揃え、テレビの上や下など、できるだけ画面に近いところの中央に設置します。プロジェクターの場合は、スクリーン真下の中央に設置します。

#### ■ サラウンドスピーカー L/R

5.1 チャンネル以上のソースのサラウンドチャンネルの音声と効果音を出力します。サラウンドバックチャンネルを含む6.1 チャンネル以上のソースをサラウンドバックスピーカーなしで再生した場合、サラウンドバックチャンネルの音声は、左右のサラウンドスピーカーに振り分けられて出力されます。

#### ■ サラウンドバックスピーカー L/R

6.1 チャンネル以上のソースの後方の効果音を出力します。 7.1 チャンネル以上のソースを1本のサラウンドバックスピーカーで再生した場合、サラウンドバックの左右の音声がミックスされ1つのスピーカーから出力されます。

#### ■ プレゼンススピーカー L/R

再生するソースの前方からの効果音を出力します。サウンドプログラム (☞P.40) と組み合わせることで、より豊かな音声と音場空間を再現できます。

プレゼンススピーカーはフロントスピーカーから  $0.5 \sim 1$ m 以上、床から 1.8m 以上離して配置します。

#### **■ サブウーファー**

Dolby Digital、DTS、AAC などに含まれる LFE(低域効果音)チャンネルの音声や、フロントやサラウンドなどその他チャンネルの低音を出力します。サブウーファーはアンプ内蔵のものをご使用ください。 🗳 1

サブウーファーは、リスニングルーム前方のフロントスピーカー L/R の外側に、壁の反射を防ぐために少し内向きにして設置します。サブウーファーは2つまで接続できます。

## スピーカー / サブウーファーの接続

#### ■ スピーカー

スピーカーの数に応じて「①スピーカー/サブウーファーを接続する」(🖙 簡易ガイド)の「スピーカー/サブウーファーの接続」にある手順から以下の表を参照して接続してください。

| スピーカーの数 | スピーカーの種類                         | 接続手順 |
|---------|----------------------------------|------|
| 2       | フロントスピーカー L/R                    | 1    |
| 3       | フロントスピーカー L/R、<br>センタースピーカー      | 1, 2 |
| 4       | フロントスピーカー L/R、<br>サラウンドスピーカー L/R | 1, 3 |
| 5       | 「簡易ガイド」をご覧ください。                  | 1~3  |
| 6~9     | 「簡易ガイド」をご覧ください。                  | 1~5  |

#### **▮** サブウーファー

サブウーファーを接続する場合は、「①スピーカー / サブウーファーを接続する」(🖙 簡易ガイド)の「スピーカー / サブウーファーの接続 | 手順 6 を実施してください。

#### ● スピーカーをバイアンプ接続する

本機は、バイアンプ接続対応のスピーカーを接続できます。 スピーカーを接続する際は、FRONT 端子および SURROUND BACK/BI-AMP 端子を下図のように接続し、 本機のバイアンプ機能をオンにします。



#### ご注意

バイアンプ接続をする前に、必ずスピーカー側の高域と低域をつなぐ金具(またはケーブル)を取りはずしてください。詳しくは、スピーカーの取扱説明書をご確認ください。バイアンプ接続をしない場合は、上記の金具(またはケーブル)を必ず取り付けた状態で、スピーカーケーブルを接続してください。

**賞 1:**サウンドプログラムやサラウンドデコーダー(☞ p.40)を使用せずに CD などの 2 チャンネルの音声を再生した場合、サブウーファーからの音声が出力されないことがあります。この場合は、設定メニューの「**ェクストラベース」**(☞ p.80)を「オン」に設定してください。

# ◆ 本機の内蔵アンプを使って別の部屋のスピーカーを接続する(マルチゾーン接続)

別の部屋のスピーカーをEXTRA SP端子に繋いで下図のように接続します。



#### ご注意

本機の EXTRA SP 端子に、スピーカーセレクターを接続しないでください。また、同端子の各チャンネルに 2 本以上のスピーカーを接続しないでください。インピーダンスが低下して本機が故障する原因になります。

## スピーカー構成を選ぶ

5.1 チャンネル、7.1 チャンネル、プレゼンススピーカーを使った構成については「簡易接続・操作ガイド」をご覧ください。

# ■ フロントスピーカーをバイアンプ接続して高音質を楽しむ

● 5.1 チャンネルのスピーカー構成 (フロントスピーカー×2(バイアンプ)+ スピーカー×3)

バイアンプ接続に対応したスピーカーを使用することで、より 高音質の再生を楽しめます。



#### ● スピーカーの接続

スピーカー構成に合わせ、スピーカーを以下の端子へ接続します。 接続の詳細については前ページをご覧ください。

| スピーカー端子     | FRONT L/R, CENTER,<br>SURROUND L/R, SURROUND<br>BACK L/R, SUBWOOFER <b>*1</b> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| EXTRA SP 端子 | 使用しません                                                                        |

#### ● スピーカー構成へのパワーアンプ割り当て

「パワーアンプ割り当て」で構成を本機へ反映します(FSP.78)。

パワーアンプ割り当て 5ch BI-AMP

#### ■2つの部屋でスピーカーを使う(ゾーン2機能)

● 7.1 チャンネルのスピーカー構成 + ゾーン 2 メインルーム:スピーカー×7+サブウーファー 別の部屋(ゾーン 2):フロントスピーカー

本機を設置しているメインのリスニング環境に加えて、別の部屋のスピーカーも制御できます。 **②2** 



#### ● スピーカーの接続

スピーカー構成に合わせ、スピーカーを以下の端子へ接続します。 接続の詳細については前ページをご覧ください。

| スピーカー端子     | FRONT L/R、CENTER、<br>SURROUND L/R、SURROUND<br>BACK L/R、SUBWOOFER <b>*1</b> |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| EXTRA SP 端子 | ゾーン 2 のスピーカーを接続                                                            |

#### ● スピーカー構成へのパワーアンプ割り当て

「パワーアンプ割り当て」で構成を本機へ反映します(ISP.78)。

**パワーアンプ割り当て** 7ch +1 ZONE

🐞 1: SUBWOOFER 1 および SUBWOOFER 2端子の両方に接続すれば、2つのサブウーファーを使用できます。このとき、サブウーファーチャンネルからのモノラル音声は両方のスピーカーから出力されます。

**※2:** サラウンドバックスピーカーとゾーン 2 のスピーカーから同時には音声を出力できません。

# スピーカーを接続する(応用編)

## 外部パワーアンプを使用したレイアウト

本機の PRE OUT 端子に外部アンプを接続して、より多くのスピーカーを使うことができます。

「パワーアンブ割り当て」で指定したスピーカー配置は、外部 アンブが接続すると変更されます。

#### 図中マークの意味

- □フロントスピーカー L
- □センタースピーカー
- 同フロントスピーカー R
- su サラウンドスピーカー L
- 風サラウンドスピーカー R
- ISI サラウンドバックスピーカー L
- サラウンドバックスピーカー B
- 含音声を出力するスピーカー
- 両外部アンプ

#### ■スピーカーの接続

スピーカー構成に従って、以下の端子にスピーカーを接続してください。スピーカー接続について詳しくは、「①スピーカー/サブウーファーを接続する」(→簡易ガイド)をご覧ください。また、外部アンプ接続については「外部アンプを接続する」をご覧ください。

#### ■ スピーカー構成を割り当てる

スピーカーと外部アンプを使用するには、スピーカー構成を本機に割り当てます。「パワーアンプ割り当て」で、お使いのスピーカー構成に最適な設定で簡単に割り当てることができます。パワーアンプの割り当てについては「スピーカー構成を本機に割り当てる」(16mp.78)をご覧ください。

## ■ バイアンプ接続対応のフロントスピーカーと サラウンドバックスピーカーを使う

● 7.1 チャンネルのスピーカー構成(フロントスピーカー(バイアンプ)+スピーカー×3+外部サラウンドバックスピーカー)

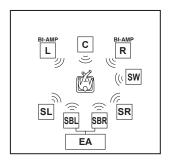

外部アンプにサラウンドバックスピーカーを接続すると、バイアンプ接続対応のフロントスピーカーとサラウンドバックスピーカーを同時に使用することができます。

## ● スピーカーの接続

| FRONT                  | フロントスピーカー L/R<br>(バイアンプ)       |
|------------------------|--------------------------------|
| CENTER                 | センタースピーカー                      |
| SURROUND               | サラウンドスピーカー L/R                 |
| SURROUND BACK          | フロントスピーカー L/R<br>(バイアンプ)       |
| SUR. BACK<br>(PRE OUT) | 外部アンプ<br>(サラウンドバックスピーカー L/R へ) |
| SUBWOOFER<br>(PRE OUT) | サブウーファー <b>% 1</b>             |

#### ● スピーカー構成を割り当てる

## 外部アンプを接続する

同じチャンネルの信号は、対応するスピーカーの端子、また PRE OUT 端子から出力されます。外部パワーアンプでスピー カーからの出力を強調する場合は、パワーアンプの入力端子を 本機の PRE OUT 端子に接続します。

#### ご注意

音量調整機能対応の外部アンプを接続しても、音量調整機能は十分に働きません。以下の機器を接続することをおすすめします。

- 音量調整機能に非対応かオフにできる外部アンプ
- 音量回路をバイパスできる MAIN IN 端子のあるアンプ (例:ヤマハ A-S2000)



- ① FRONT (PRE OUT) 端子 フロントチャンネルの出力端子です。
- ② SURROUND (PRE OUT) 端子 サラウンドチャンネルの出力端子です。
- ③ SUR. BACK (PRE OUT) 端子 サラウンドバックの出力端子です。
- ④ CENTER (PRE OUT) 端子 センターチャンネルの出力端子です。

# 入出力端子とケーブル

本機は次のような入出力端子を装備しています。接続したい外部機器側の端子に合わせて 適切なケーブルを使い、接続する必要があります。

#### ■映像および音声を入出力する端子

#### HDMI 端子

デジタル映像およびデジタル音声を 1 つの端子で伝送します。 接続には、HDMIケーブルを使用します。





- 接続には HDMI ロゴのついた標準サイズの HDMI ケーブルをお使いください。
- 伝送時の品質劣化を防ぐため、5.0m以下の長さのケーブルを使って接続することをおすす めします。
- 本機に3D映像形式対応のプレーヤーやテレビを接続している場合は、3Dの映像ソフトを 再生できます。
- HDMIとオーディオリターンチャンネル機能を搭載したテレビを本機に接続する場合は、テ レビから本機への音声 / 映像出力と本機からテレビへの音声出力を HDMI ケーブルー本で 通信できます (☞p.22)。
- DVI 端子を搭載した機器と本機を接続する際は、HDMI—DVI-D ケーブルが必要です。

#### ■映像を入出力する端子

#### D端子

含めて伝送します。

接続にはD端子ケーブルを使用します。





#### COMPONENT VIDEO 端子

映像を輝度信号(Y)、青色差信号(PB)、赤色 映像を輝度信号(Y)、青色差信号(PB)、赤色 差信号(PR)の3種類に分離し、コントロー 差信号(PR)の3種類に分離して伝送します。 ル信号(走査線、アスペクト比などの情報)を 接続には、3 つのプラグを持つコンポーネント ビデオケーブルを使用します。





#### S-VIDEO 端子

輝度信号(Y) と色信号(C) を含むS ビデオー標準的なアナログビデオ映像を伝送します。 ブルを使用します。



映像を伝送します。接続には、Sビデオ用ケーを続には、ビデオ用ピンケーブルを使用しま す。









#### ■ 音声を入出力する端子

#### OPTICAL 端子

光デジタル音声を伝送します。 接続には、光デジタル音声用の光ファイバー 接続にはデジタル音声用の同軸ケーブルを使 ケーブルを使用します。ケーブルの先端に用します。 キャップが付いている場合は、キャップを取り 外してからご使用ください。





#### COAXIAL 端子

同軸デジタル音声を伝送します。





## AUDIO 端子

標準的なアナログステレオ音声を伝送します。 接続にはステレオピンケーブルを使用し、赤い ケーブルのプラグを R 端子(赤)、白いケーブ ルのプラグをL端子(白)へ接続します。





# テレビを接続する

本機にはテレビ接続用として4系統の出力端子(HDMI OUT 1-2、D4 VIDEO/COMPONENT OUT、S-VIDEO、VIDEO)が用意されています。ご使用のテレビの入力端子に合わせて、適切に接続してください。

#### ● HDMI を使って接続した場合

本機に入力された D 端子、コンポーネントビデオ、S ビデオ、ビデオなどの映像は、HDMI に変換されてテレビへと出力されます。テレビ側で HDMI 入力を選ぶだけで、本機に接続されたすべての外部機器の映像を視聴できます。 🖫

#### ● D 端子やビデオ端子などを使って接続した場合

同じ種類の出力端子をテレビと接続し、再生する外部機器に合わせてテレビの入力を切り替えて視聴できます。外部機器からのアナログ映像出力端子とテレビの入力端子の種類が異なる際は、テレビの映像入力端子に合わせて映像信号を変換できます。※2、※3

#### HDMI 入力に対応しているテレビ



## HDMI 入力に非対応のテレビ



#### **■ HDMI 入力対応のテレビ**

本機の HDMI OUT 1-2 端子とテレビの HDMI 入力端子を HDMI ケーブルで接続します。



- 接続には HDMI ロゴのついた 19 ピンの HDMI ケーブルをお使いください。
- 伝送時の信号劣化を防ぐため、5.0m以下の長さのケーブルを使って接続することをおすすめします。
- 本機のHDMI OUT 1-2端子は設定で選んでいる端子だけが有効となっています(sap.38)。
   有効にする HDMI OUT 端子は本機の「シーン選択」機能に登録しておくことができます(sap.39)。

**<sup>※2:</sup>**「アナログ端子間変換」を「オン」にしてください(№p.83)。

**<sup>☆3:</sup>**アナログ端子間変換は解像度 480i/576i の映像信号でのみ行われます。

#### ■ コンポーネントビデオ入力対応のテレビ

MONITOR OUT のコンポーネントビデオ端子とコンポーネントビデオ用ケーブルで接続します。  $\upsigma 1$ 



#### **■S-ビデオ入力対応のテレビ**

MONITOR OUT の S-VIDEO 端子と S ビデオ用ケーブルで接続します。 **※1** 

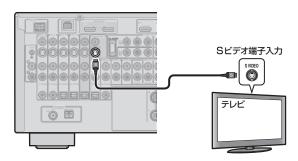

#### ■ ビデオ入力対応のテレビ

MONITOR OUT の VIDEO 端子とビデオ用ピンケーブルで接続します。 **※1** 

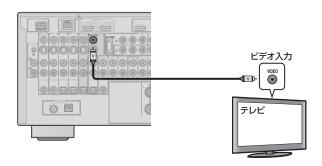

**賞 1:**テレビと HDMI 接続している場合、本機に入力された映像は HDMI 映像に変換されてテレビへと出力されます。D 端子 / コンポーネントビデオ端子、S ビデオ端子、ビデオ端子をテレビに接続する必要はありません。



#### 4入力ソース選択キー 10 ON SCREEN

- 11 カーソル △ / ▽ / ◁ / ▷
- 11 ENTER
- 11 RETURN

#### テレビを接続する

## テレビの音声を本機で聴く

テレビの音声を本機で聴きたい場合は、本機と接続したテレビの機能に応じて次のいずれかの方法でテレビの音声を本機に入力してください。

## ■ HDMIコントロール機能およびオーディ オリターンチャンネル機能に対応してい るテレビ

本機を接続したテレビが HDMI コントロール機能 (例:パナソニック ビエラリンクなど) と Audio Return Channel 機能の両方に対応している場合は、本機とテレビを接続した HDMI ケーブル 1 本で、テレビへの映像 / 音声出力、本機への音声入力ができます。

Audio Return Channel 機能は、テレビへ映像/音声出力をしている HDMI ケーブルを使って、ステレオ PCM や AAC など光/同軸デジタル相当の音声を AV アンプ/レシーバーに出力する機能です。テレビ側で音声出力を伴う操作をすると、HDMI コントロール機能により本機の入力ソースが自動で変わるため、本機側を操作せずにテレビの音声を視聴できます。



テレビから入力された音声は、AV1-4などの入力ソースに割り当てられます。使用しない入力ソースにテレビの音声を割り当てれば、使用中の入力ソースの接続を変えることなくテレビの音声を視聴できます。

- **★** テレビと本機をHDMIケーブルで接続する。
- **2** テレビの電源をオンにして、本機を接続した映像入力に切り替える。
- **3** ⑩ON SCREEN を押す。 № 1
- **4** <sup>Ⅲカーソル △ / ▽ を使って「設定」を選び、ⅢENTER を押す。</sup>
- **5** ⑪カーソル ◁ / ▷ を使って「HDMI 設定」を選び、⑪ENTER を押す。



- **6** 「HDMI コントロール」がオンに設定されていることを確認する。☆2 オフに設定されている場合は、Ⅲ**ENTER** と Ⅲカーソル △/▽ を使ってオンを選択してください。
- **7** <sup>|||</sup>カーソル △ / ▽ を押して「コントロール選択」を選び、|||**ENTER** を押す。

- **9** ⑪カーソル △ / ▽ を押して「TV 音声入 力」を選び、⑪ENTER を押す。
- **10 10カーソル** △ / ▽ を使って手順8で 選んだ端子に対応するテレビを選び、 **111ENTER** を押す。
- **11 11カーソル** △ / ▽ を使ってテレビの音声を割り当てたい入力ソースを選び、**11ENTER** を押してから**11RETURN** を押す。
- **12** <sup>□| カーソル △ / ▽ を押して「ARC (オーディオリターンチャンネル)」を選び、□| ENTER を押す。</sup>
- **14** ⑩ON SCREEN を押して設定を終了する。

TV 番組が再生される操作をすると、本機の入力ソース が手順 10 で選んだ入力端子に自動で切り替わります。

- シーン機能を使って入力ソースを選択している場合も、HDMI コントロール機能により「TV 音声入力」で設定した入力端子に自動的に切り替わります。
- シーン機能を使ってサウンドプログラムを設定する場合は、選択する「SCENE」キーの入力ソースを手順10で選んだ入力端子に設定する必要があります。「SCENE」キーについては、「ボタン1つで入力設定を切り替える(シーン機能)」(ISPD.39)をご覧ください。
- **④入力ソース選択キー**を使って「TV 音声入力」 で選択した入力ソースを手動で選択することも できます。
- **※1:** ON SCREEN メニューについての詳しい説明は「テレビ画面を使って本機を操作する」(☞p.45) をご覧ください。
- **※2:** 実際に HDMI コントロール機能を動作させるには、テレビや外部機器などの HDMI コントロール機能もオンにする必要があります。詳しい設定方法は「⑥テレビのリモコンで本機を操作する」(☞ 簡易ガイド)をご覧ください。



# 10 ON SCREEN

11 カーソル △ / ▽ / ◁ / ▷

11 ENTER

# ■ HDMI コントロール機能に対応しており、Audio Return Channel に非対応のテレビ

本機を接続したテレビが HDMI コントロール機能 (例:パナソニック ビエラリンクなど) に対応している場合、本機の HDMI コントロール機能をオンにするとテレビ側の操作に連動して入力ソースを自動で切り替えできます。あらかじめテレビの音声出力を本機に接続しておけば、テレビ側の操作だけでテレビの音声が視聴可能になります。

テレビが本機の HDMI OUT 1 端子と接続されている場合、工場出荷時には、AUDIO1 に切り替わるよう設定されており、テレビの光デジタル音声出力をAUDIO1 端子に接続すれば、本機の設定を変更せずにテレビの音声を楽しむことができます。



テレビが本機の HDMI OUT 2 端子と接続されている場合、HDMI コントロール機能で連動する入力ソースが工場出荷時には AUDIO3 に設定されています。

他の端子に接続したい場合は、次の手順で音声入力端 子を変更できます。

- ▲ 本機とテレビを HDMI ケーブルで接続す■ る。
- **2** テレビの音声出力端子を本機の入力端子に接続する。

テレビの音声入力用として、次の入力端子が 使用できます。テレビ側の音声出力端子と同 じ端子にケーブルを接続してください。

| テレビ側の端子 | 入力端子                                               | 使用する<br>ケーブル      |  |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------|--|
| 光デジタル   | AUDIO 1                                            | 光ファイバー<br>ケーブル    |  |
| 同軸デジタル  | AUDI02                                             | デジタル音声用<br>同軸ケーブル |  |
| アナログ音声  | AUDIO1、<br>AUDIO2、<br>AUDIO3、<br>AUDIO4のいず<br>れか1つ | ステレオピン<br>ケーブル    |  |



**3** ⑩ON SCREEN を押す。 ☎1

**4** ⑪カーソル △ / ▽ を使って「設定」を選 び、⑪ENTER を押す。

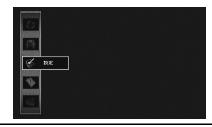

**5** ⑪カーソル ◁ / ▷ を使って「HDMI 設定」 を選び、⑪ENTER を押す。



**6** 「HDMI コントロール」がオンに設定されていることを確認する。 ※2

- **7 ①カーソル** △ / ▽ を押して「コントロール選択」を選び、**①ENTER** を押す。



- **賞1:** ON SCREEN メニューについての詳しい説明は「テレビ画面を使って本機を操作する」(☞p.45) をご覧ください。
- **※2:** 実際に HDMI コントロール機能を動作させるには、テレビや外部機器などの HDMI コントロール機能もオンにする必要があります。詳しい設定方法は「⑥テレビのリモコンで本機を操作する」(☞ 簡易ガイド)をご覧ください。



#### テレビを接続する

- **9 (!)カーソル** △ / ▽ を押して「TV 音声入力」を選び、**(!)ENTER** を押す。
- **10** ⑪カーソル △ / ▽ を使って手順8で 選んだ端子に対応するテレビを選び、 ⑪ENTER を押す。
- **11** <sup>Ⅲ**カーソル** △ / ▽ を押して、手順 2 で選んだ本機の入力端子(AUDIO1 など)を選び、Ⅲ**ENTER** を押す。</sup>
- **12** 回ON SCREEN を押して設定を終了する。

以降はテレビ側で音声出力されると、本機の入力ソース が手順10で選んだ入力端子に自動で切り替わります。

シーン機能を使ってサウンドプログラムを設定する場合は、選択する「SCENE」キーの入力ソースを手順10で選んだ入力端子に設定する必要があります。「SCENE」キーについては、「ボタン1つで入力設定を切り替える(シーン機能)」(FSP.39)をご覧ください。

## ■ HDMIコントロール機能およびAudio Return Channel 機能に非対応のテ レビ

本機を接続したテレビが HDMI コントロール機能 (例:パナソニック ビエラリンクなど) に対応して いない場合は、AUDIO1-4 とテレビの音声出力端子 を接続し、本機側の操作で入力ソースを選択します。

| テレビ側の端子 | 入力端子     | 使用する<br>ケーブル      |
|---------|----------|-------------------|
| 光デジタル   | AUDIO1   | 光ファイバー<br>ケーブル    |
| 同軸デジタル  | AUDI02   | デジタル音声用<br>同軸ケーブル |
| アナログ音声  | AUDIO1-4 | ステレオピン<br>ケーブル    |

- テレビ側が光デジタル音声出力に対応している場合は、テレビのオーディオ出力を本機のAUDIO1に接続することをおすすめします。工場出荷時には「SCENE」キーの「TV」を押すとAUDIO1が選ばれるよう設定されており、キー操作1つでテレビの音声が再生できます。「SCENE」キーについては、「ボタン1つで入力設定を切り替える(シーン機能)」(☞p.39)をご覧ください。
- 本機のリモコンを使ってテレビを操作すること も可能です。テレビを操作するには、本機のリ モコンにお使いのテレビのリモコンコードを登 録します(wsp.94)。





- 10 ON SCREEN
- 11 カーソル △ / ▽ / ◁ / ▷
- 11 ENTER

# BD(ブルーレイディスク)/DVD プレーヤー(レコーダー)などの再生機器を接続する

本機には、入力ソースごとに接続端子が用意されています。フロントパネルやリモコンで対応 する入力ソースを選ぶと、該当する機器の映像や音声が再生できます。

使用するケーブルは「**入出力端子とケーブル」**(🖙 p. 19) をご覧ください。

#### BD/DVD プレーヤーなどの再生機器を接続する

お手持ちの機器の出力端子をご確認のうえ、接続方法を選んでください。





| 接続する外部機器の出力端子         |         |                      |                      |                             |
|-----------------------|---------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| 外部機器の種類               | 信号の種類   | 出力端子                 | 本機の対応入力ソース/端子        |                             |
| HDMI 出力を持つ            | 音声 / 映像 | HDMI                 | (A) AV1              | AV1                         |
| 外部機器                  |         |                      | (BD/DVD)             |                             |
|                       |         |                      | B AV2                | AV2                         |
|                       |         |                      | © AV3                | AV3                         |
|                       |         |                      | D AV4                | AV4                         |
|                       |         |                      | € AV5                | AV5                         |
|                       |         |                      | Ē AV6                | AV6                         |
|                       |         |                      | © AV7                | AV7                         |
|                       |         |                      | U VIDEO AUX          | HDMI IN                     |
| コンポーネントビ              | 音声      | 光デジタル                | ① AV3/               | OPTICAL                     |
| デオ /D 端子出力<br>を持つ外部機器 | 映像      | コンポーネントビデオ           | ® AV4                | COMPONENT<br>VIDEO          |
|                       | 音声      | 同軸デジタル               | H AV1/               | COAXIAL                     |
|                       | 映像      | コンポーネントビデオ /<br>D 端子 | ① AV2                | COMPONENT<br>VIDEO/D4 VIDEO |
|                       | 音声      | アナログ音声<br>(ステレオ)     | (H) AV1-<br>(K) AV4  | AUDIO                       |
|                       | 映像      | コンポーネントビデオ /<br>D 端子 |                      | COMPONENT<br>VIDEO/D4 VIDEO |
| Sビデオ端子出力              | 音声      | 光デジタル                | ① AV3/               | OPTICAL                     |
| を持つ外部機器               | 映像      | Sビデオ端子               | € AV4                | S-VIDEO                     |
|                       | 音声      | 同軸デジタル               | H AV1/               | COAXIAL                     |
|                       | 映像      | S ビデオ端子              | ① AV2                | S-VIDEO                     |
|                       | 音声      | アナログ音声<br>(ステレオ)     | (H) AV 1-<br>(K) AV4 | AUDIO                       |
|                       | 映像      | Sビデオ端子               |                      | S-VIDEO                     |
| ビデオ出力を持つ              | 音声      | 同軸デジタル               | H AV1/               | COAXIAL                     |
| 外部機器                  | 映像      | ビデオ                  | ① AV2                | VIDEO                       |
|                       | 音声      | 光デジタル                | ① AV3/               | OPTICAL                     |
|                       | 映像      | ビデオ                  | ® AV4                | VIDEO                       |
|                       | 音声      | アナログ音声(ステレオ)         | (H) AV 1-            | AUDIO                       |
|                       | 映像      | ビデオ                  | € AV4                | VIDEO                       |
|                       | 音声      | アナログ音声(ステレオ)         |                      | AUDIO                       |
|                       | 映像      | ビデオ                  | AUX                  | VIDEO                       |

#### BD(ブルーレイディスク)/DVD プレーヤー(レコーダー)などの再生機器を接続する

#### CD プレーヤーなどのオーディオ機器を接続する

お手持ちの機器の出力端子をご確認のうえ、接続方法を選んでください。



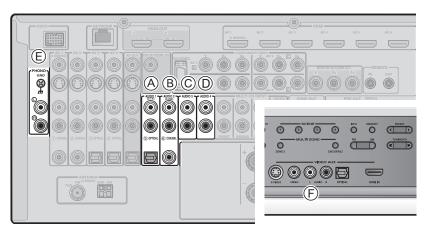

| 接続する外部機器の出力端子   |             |                | 大燃の対応1カソーフノ端マ   |         |
|-----------------|-------------|----------------|-----------------|---------|
| 外部機器の種類         | 出力端子        |                | 本機の対応入力ソース/端子   |         |
| 光デジタル出力を持つ外部機器  | 光デミ         | ブタル            | A AUDIO 1       | OPTICAL |
| 同軸デジタル出力を持つ外部機器 | 同軸デジタル      |                | ® AUDIO2        | COAXIAL |
| アナログ音声(ステレオ)出力を | アナログ (ステレオ) |                | AUDIO1          | AUDIO   |
| 持つ外部機器          |             |                | B AUDIO2        | AUDIO   |
|                 |             |                | © AUDIO3        | AUDIO   |
|                 |             |                | D AUDIO4        | AUDIO   |
|                 | 音声          | アナログ<br>(ステレオ) | F) VIDEO<br>AUX | AUDIO   |
| レコードプレーヤー       | アナログ        |                | © PHONO         | PHONO   |

- 光デジタルケーブルをご使用になる際、プラグの先端に保護キャップが付いている場合は 取り外してください。
- 工場出荷時には「SCENE」キーの「BD/DVD」を押すと AV1 が選ばれるよう設定されています。
- 工場出荷時には「SCENE」キーの「CD」を押すと AUDIO2 が選ばれるよう設定されています。
- 「SCENE」キーについては、「**ボタン 1 つで入力設定を切り替える(シーン機能)」**(☞p.39) をご覧ください。
- 本機の設定を変更すると、複数の音声入力端子を持つ入力ソースで、音声入力を行う端子を選ぶことができます。この機能を使えば、HDMI 端子から映像信号を入力しながら、光デジタル端子から音声信号を入力するなどの組み合わせが可能です。詳細は「HDMI/AV端子の映像と他の端子の音声を組み合わせる」(☞ p.27)をご覧ください。



#### 4 入力ソース選択キー

- 11 カーソル △ / ▽ / ◁ / ▷
- 11 ENTER
- 20 OPTION

# HDMI/AV端子の映像と他の端子の音声を組み合わせる

AV1-7の HDMI 入力を使用する際は、音声のみを他の入力端子 (AV1-4、AUDIO1-4 **1、**V-AUX) からの入力に差し替えられます。たとえば外部機器がHDMI 端子から音声出力できない場合は、音声入力する端子を変更できます。次のような場合に使うと便利です。

- HDMI経由で音声出力できない外部機器をHDMI 接続したいとき
- 映像出力がD端子、音声出力がアナログ音声の外部機器(一部ゲーム機など)を接続したいとき

設定方法は次の通りです。

## ▌ 映像 / 音声ケーブルを接続する。

#### 外部機器の音声出力が同軸デジタル端子の場合

外部機器の映像出力端子と本機の映像入力端子を接続し、AV1、AV2 または AUDIO2 の音声入力端子と、外部機器をデジタル音声用同軸ケーブルで接続します。

#### 外部機器の音声出力が光デジタル端子の場合

外部機器の映像出力端子と本機の映像入力端子を接続し、AV3、AV4、AUDIO1または V-AUX の音声入力端子と外部機器を光ファイバーケーブルで接続します。

#### 外部機器の音声出力がアナログステレオ端子の場合

外部機器の映像出力端子と本機の映像入力端子を接続し、AUDIO1、AUDIO2のいずれか1つの音声入力端子と、外部機器をステレオピンケーブルで接続します。

# **2 ④入力ソース選択キー**を押して入力ソース を選ぶ。

- 3 20 OPTION を押してオプションメニューを表示させる。
- **4 (1)カーソル** △ / ▽ を使って「音声入力選択」を選び、**(1)ENTER** を押す。
- **5 (1)カーソル** ⊲ / ▷ を押して、音声を入力したい端子を選び、**(1)ENTER** を押す。
- **6** 設定が終わったら、**200PTION** を押して オプションメニューを終了する。

設定を元に戻したいときは、もう一度メニューを表示して設定していた入力端子を変更してください。

#### BD(ブルーレイディスク)/DVD プレーヤー(レコーダー)などの再生機器を接続する

#### ビデオカメラやゲーム機をフロントパネルの端子に接続する

ビデオカメラやゲーム機などの機器を一時的に接続したい場合は、フロントパネルの VIDEO AUX 端子を利用すると便利です。

接続した外部機器を再生するときは、入力ソースに「VIDEO AUX」を選びます。



- 接続する際は、再生機器を停止させ、本機の音量を十分に下げてください。接続が終わったら、本機と再生機器の両方の音量を上げてください。
- VIDEO AUX の HDMI IN 端子と VIDEO/AUDIO 端子の両方に機器を接続した場合は、 HDMI 側の入力のみが有効となります。

#### マルチチャンネル出力端子がある機器を接続する

本機にはマルチチャンネルアナログ音声信号を入力する MULTI CH INPUT 端子を搭載しています。 DVD プレーヤーやスーパーオーディオ CD プレーヤーなど、マルチチャンネルアナログ音声出力端子がある機器を接続して、マルチチャンネル音声をお楽しみいただけます。接続した機器の音声を再生するときは、入力ソースに「MULTI CH」を選びます。

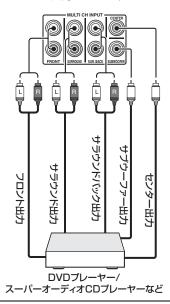

• 入力ソースに「MULTI CH」を選択すると、サウンドプログラムによる音場効果とトーンコントロールの設定は無効になります。

- スピーカーが接続されていないチャンネルの音声は出力されません。接続したスピーカー の構成にあわせて、マルチチャンネル機器を設定してお楽しみください。
- マルチチャンネルアナログ信号の音声と同時に楽しむ映像入力を選択できます (sep.71)。 DVD プレーヤーなどの機器がマルチチャンネルデジタル出力に対応していない場合は、 マルチチャンネルアナログ音声出力を本機の MULTI CH INPUT 端子に、映像出力を本 機の AV1-7 や VIDEO AUX の映像端子に接続してください。

## シーン連動再生に対応する機器を接続する

シーンコントロール信号の送受信に対応するヤマハ製機器をお使いの場合は、下図のようにモノラルミニプラグケーブルで本機の REMOTE IN 端子および REMOTE OUT 端子と接続してください。



- REMOTE OUT 端子にヤマハ製のシーン連動に対応している機器を接続している場合は、本機のシーン機能を使うと連動して再生が始まります(シーン リモコン連動機能)(FSP.72)。
- REMOTE OUT 端子に接続している機器がヤマハ製でない場合は、シーンメニューの「シーンリモコン連動」を「オフ」に設定してください(☞p.72)。

#### トリガー機能に対応する機器を接続する

システム接続に対応しているヤマハ製のサブウーファーや、トリガー入力端子がある機器と本機をモノラルミニプラグケーブルで接続すると、本機を操作して電源のオン / オフを切り替えられます。



#### BD(ブルーレイディスク)/DVD プレーヤー(レコーダー)などの再生機器を接続する

#### 入力された映像/音声を外部機器へ出力する

本機の AV OUT 端子からは、現在選ばれている入力ソースの映像や音声が出力されます。これらの端子にビデオデッキなどを接続すれば、入力された映像や音声を録画 / 録音することができます。



以下の映像/音声は、AV OUT端子から出力されません。

- HDMI 入力端子に入力された映像 / 音声
- D4 VIDEO 端子または COMPONENT VIDEO 端子に入力された映像

#### HDMIコントロール機能を使う

本機は、HDMI 経由で外部機器を操作する「HDMI コントロール機能」に対応しています。 HDMI コントロール機能対応の機器と HDMI 接続すれば、テレビなどの外部機器のリモコンと 連動して本機の機能の操作をすることが可能です。

設定方法は**「簡易接続・操作ガイド」**の「**⑥テレビのリモコンで本機を操作する**」をご覧ください。

#### ネットワークに接続する

本機をネットワークに接続するには、ネットワークケーブル(CAT-5 以上のストレートケーブル)を本機のネットワークポートに差し込みます。ケーブルのもう一方は DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) サーバー対応のルーターに接続します。

インターネットラジオやパソコン、ネットワーク接続ストレージ(NAS)などの DLNA サーバーに保存した音楽ファイルを再生するには、各デバイスがネットワークに正しく接続されている必要があります。

- ハブまたはルーターと本機は、市販の STP ケーブルで接続してください。
- お使いのルーターが DHCP サーバー非対応の場合は、ネットワーク設定を手動で行ってください(#Fp.85)。



## USBデバイスを接続する

USB メモリを、フロントパネルの USB ポートに差し込みます。

USB メモリを使って再生できる音楽ファイルの形式や、本機が対応している USB メモリの種類などについては、「パソコンや USB デバイスを使って曲を再生する」(ESP.55)をご覧ください。



#### ご注意

- USB デバイスを差し込むときは、正しい向きになっていることを確認してください。
- ハードディスクドライブなど、USBメモリ以外の機器を接続しないでください。

# **AYAMAHA**

#### 

# スピーカー設定を自動で最適化する(YPAO)

本機には、最適な音響で視聴できるよう、スピーカーの有無、音量バランス、音色などを自動調整する YPAO (Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer) が搭載されています。YPAO を使えば、リスニングルームの音響測定やスピーカーの出力調整などの設定が自動でできます。

## YPAOの実行

本書では複数の視聴位置で測定を行う「マルチ測定」について説明します。

マルチ測定を行わない際の YPAO の実行方法は「簡易接続・操作ガイド」の「⑦スピーカー設定を自動で最適化する (YPAO)」をご覧ください。

- ¶ YPAO 測定を行う前の準備をする。
  「簡易接続・操作ガイド」の「⑦スピーカー設定を自動で最適化する (YPAO)」の手順
  1 ~6をご覧のうえ、準備を行ってください。
- **2** ⑪カーソル △ / ▽ を使って「マルチ測定」 を選び、⑪ENTER を押す。

YPAO MLT.Position - 8≦ >Yes No 🌬



これで準備は完了です。より正確な測定結果を得るために次のことにご注意ください。

- 測定は一か所につき数分かかります。測定中は リスニングルームをできるだけ静かに保ってく ださい。
- 測定中はリスニングルームの隅で待機するか部屋から退出して、スピーカーと YPAO マイクの間を遮らないようにしてください。
- 測定をすぐに開始する場合はもう一度**11 ENTER** を押します。
- 自動測定を中止する場合は**IIIRETURN**を押してから **IIIENTER** を押します。

#### 測定中の画面





最初の測定位置での測定が完了すると、次の画面が表示されます。









**11**カーソル △ / ▽ / ◁ / ▷

11 ENTER

11 RETURN

# 4 YPAOマイクを次に測定する場所へ移動させ、IDENTERを押して測定を再開する。 10 秒ほどで自動測定が始まります。

以下のイラストは測定位置(視聴位置)を8つとした場合の測定位置例です。最大8つまでの視聴位置を測定できます。 🐞 🕽



すべての位置での測定が完了するまで測定を繰り返 します。

最後の位置での測定が完了すると以下の画面が表示 されます。





#### ご注意

問題が発生した場合は、測定中または測定後にエラーメッセージや警告メッセージが表示されます。「測定中にエラーメッセージが表示された場合」(\*\*\*ア.35)、「測定後に警告メッセージが表示された場合」(\*\*\*ア.36)を参考に問題を解消し、再度 YPAO を実行してください。

| 測定結果  | 自動測定の結果などを表示します。<br>詳しくは取扱説明書の <b>「自動測定の<br/>設定値を確認する」</b> (***p.34) をご<br>覧ください。 |                                                                             |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| 保存/終了 | 保存<br>キャンセル<br>終了                                                                 | スピーカーの設定に測定結果を反映させ、自動測定を終了します。前の画面に戻ります。<br>スピーカーの設定に測定結果を反映させずに自動測定を終了します。 |  |

- 画面に警告メッセージが表示されたときは、「測定中にエラーメッセージが表示された場合」 (☞p.35)をご覧ください。

# **5 ⑪カーソル △ / ▽ を使って「保存/終了」** を選び、**⑪ENTER** を押す。





# **6** ⑪カーソル ◁ / ▷ を使って「保存」を選び、 ⑪ENTER を押す。





#### **7** ⑪ENTER を押す。

YPAO 設定が完了しました。YPAO マイク を本機から外してください。

YPAO マイクは熱に弱いため、測定が終了したら 高温になる場所(AV 機器の上など)や直射日光 が当たる場所を避けて保管してください。



## **11**カーソル △ / ▽ / ◁ / ▷

11 ENTER

11 RETURN

#### スピーカー設定を自動で最適化する(YPAO)

## 自動測定の設定値を確認する

自動測定の設定値を確認することができます。

自動測定が終了したら、①カーソル △ / ▽を押して「測定結果」を選び、①ENTER を押す。

「測定結果」は、自動測定を行った場合のみ表示できます。

以下の画面が表示されます。



- **測定結果メニュータイトル** 測定結果メニューのタイトルが表示されます。
- ② マルチ測定番号 マルチ測定を行った際の順番が番号で表示されます。
- ③ グラフィック表示 スピーカー設定とサウンド調整がグラフィックで表示されます。

# **2** ⑪カーソル△/▽/◁/▷と⑪ENTERを使って、メニュー項目を選ぶ。

| 結線確認                  | スピーカーの接続状態や極性を表示<br>します。<br>- 正:極性が正しく接続されている。<br>- 逆:極性が逆に接続されている。           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 大きさ判定                 | 各スピーカーの大きさを表示します。<br>- 大: 低域効果音を効果的に再生できる。<br>- 小: 低域効果音を効果的に再生できない。          |
| 距離補正                  | 視聴位置から各スピーカーまでの距<br>離を表示します。                                                  |
| 音量調整                  | 各スピーカーの音量の補正結果を表<br>示します。                                                     |
| 設定の呼び出し<br><b>3 1</b> | 手動での設定値を破棄し、自動測定<br>の設定値に戻します。詳しくは <b>「自動測定の設定値に戻す」</b> (10mp.34)<br>をご覧ください。 |

#### **3 IIIRETURN** を押して「測定結果」メ ニューを終了する。

自動測定の結果は、「手動設定」でお好みに合わせて微調整することができます。詳しくは、「スピーカーの各種パラメーターを手動設定する」(1857)をご覧ください。

#### ■ 自動測定の設定値に戻す

手動で微調整した設定値を自動測定の設定値に戻したい場合は、本機に登録した自動測定結果を呼び出して戻すことができます。

# **■** 測定結果メニューで「設定の呼び出し」を **■** 選び、ⅢENTER を押す。

#### ご注意

自動測定の設定値が呼び出されると、手動での設定値は破棄されます。設定呼び出し後も手動での設定値を保存しておく場合は、「設定保護」(FSP.90)をご覧ください。



**11**カーソル △ / ▽ / ⊲ / ▷ **11**1 ENTER

# 測定中にエラーメッセージが表示された場合

メッセージの内容をメッセージ一覧 (☞p.37) で確認できます。



エラー内容を確認したら、下記に沿って YPAO を再 実行してください。

# ■「E-1、E-2、E-3、E-4、E-6」が表示された場合

◀ ⅢENTER を押す。

7 ⑪カーソル ▷ を押して「終了」を選ぶ。

**3 IIIENTER** を押して YPAO を終了させ、 本機の電源を落としてスタンバイにする。

**4** スピーカーの接続が正しくされているか 確認する。

**5** 本機をオンにして YPAO を再実行する。

## **■「E-7、E-8」が表示された場合**

YPAQ を実行した際、エラーメッセージや警告メッセージが表示された場合は、以下の説明を参考に問題を解決し、再度 YPAQ を実行してください。

◀ IIENTER を押す。

**2** 周囲の騒音や YPAO マイクの状態など、 測定した状況が適切か確認する。

**♀** ⑪カーソル ▷ を押して「再測定」を選ぶ。

IIIENTERを押してYPAOを再実行する。

#### **■「E-5、E-9」が表示された場合**

┫ ⅢENTER を押す。

**2** 周囲の騒音や YPAO マイクの状態など、 測定した状況が適切か確認する。

**3** ⑪カーソル ◁/▷ を押して下記のどちらかを選ぶ。

| 続行   | [E-5] 表示時でも測定を進めることができます。ただし騒がしい場所では、正確に測定できないことがあります。<br>[E-9] 表示時は、中止されたところから測定を再開します。 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| リトライ | 測定を最初からやり直します。                                                                           |

**4** Ⅲ**ENTER** を押して選択した項目を確定する。

#### **■「E-10」が表示された場合**

**┫** ⅢENTER を押す。

**9** ⑪カーソル ▷ を押して「終了」を選ぶ。

**1** IIENTER を押して YPAO を終了させ、 本機の電源を落としてスタンバイにする。

\_\_\_\_\_ ▲ 本機をオンにして YPAO を再実行する。



11] カーソル △ / ▽ / ◁ / ▷ 11] ENTER

#### スピーカー設定を自動で最適化する(YPAO)

## 測定後に警告メッセージが表示され た場合

警告内容の詳細はテレビ画面で確認できます。メッセージ一覧(☞p.37)で確認してください。次の操作でメッセージの内容を確認できます。



警告メッセージが表示された場合、測定結果を反映できますが、最適な音響は得られません。問題を解決してから再度 YPAO を実行することをおすすめします。

お使いのスピーカーの種類や設置環境によっては、スピーカーが正しく接続されていても、「W-1」が表示されることがあります。この場合はそのまま設定を保存してください。

#### ■ YPAO を終了する場合

- **2 11**カーソル **4** / ▷ を使って以下の操作を 選び、**11**ENTER を押す。

保存:

測定結果をスピーカー設定に反映して、 YPAOを終了します。

キャンセル:

前の画面(警告表示画面)に戻ります。

終了:

測定結果をスピーカー設定に反映させない まま、YPAO を終了します。

#### ■メッセージ一覧

次のメッセージが表示された場合は、発生している問題を解決してから測定をやり直してください。次の表の括弧内(Connect Mic! など)は、フロントパネルディスプレイの表示を表しています。

#### ● 測定前に表示されるメッセージ

| マイク接続確認<br>(Connect Mic!)   | YPAO マイクが接続されていません。 | YPAO マイクをフロントパネルの<br>YPAO MIC 端子に接続してください。 |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| HP を抜いて下さい<br>(Unplug HP!)  | ヘッドホンが接続されています。     | ヘッドホンを取り外してください。                           |
| 保護されています<br>(Memory Guard!) | 本機の設定が保護されています。     | 設定メニューの「設定保護」を「しない」に設定してください (☞p.90)。      |

#### ● エラーメッセージ

| E-1: フロント SP<br>(E-1: NO FRNT SP)    | フロントチャンネルが検出されませ<br>んでした。                                  | 左右のフロントスピーカーが正しく<br>接続されているか確認してください。                                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E-2: サラウンド SP<br>(E-2:NO SUR SP)     | サラウンドチャンネルの片側しか検<br>出されませんでした。                             | 左右のサラウンドスピーカーが正しく<br>接続されているか確認してください。                                                                                                         |
| E-3:F プレゼンス<br>SP<br>(E-3:NO FPR SP) | プレゼンススピーカーの片側しか検<br>出されませんでした。                             | 左右のプレゼンススピーカーが正し<br>く接続されていることを確認してく<br>ださい。                                                                                                   |
| E-4:SBR → SBL<br>(E-4:SBR->SBL)      | サラウンドバックスピーカーを 1 本のみ接続している場合に、R 側のサラウンドバックチャンネルのみが検出されました。 | サラウンドバックスピーカーを 1 本のみ接続する場合は、L 側(SINGLE)の端子に接続してください。                                                                                           |
| E-5: 雑音大<br>(E-5: NOISY)             | 騒音が大きすぎて、正確な測定ができません。                                      | 周囲が静かな環境で測定をやり直してください。騒音を発生する機器が室内にある場合は電源を一時的に切るか、YPAOマイクから遠ざけてください。このメッセージが表示された場合は「続行」を選択して測定を続行することも可能です。ただし最適な計測結果が得られるよう再計測することをおすすめします。 |
| E-6: サラウンド確認<br>(E-6: CHECK SUR)     | サラウンドスピーカー L/R が接続されていないのに、サラウンドバックスピーカーだけが接続されています。       | サラウンドバックスピーカーを使う<br>ときは、サラウンドスピーカー L/R<br>を接続する必要があります。                                                                                        |
| E-7: マイク未接続<br>(E-7:NO MIC)          | 測定の途中で YPAO マイクが外れました。                                     | 測定中は YPAO マイクに触れないようご注意ください。                                                                                                                   |

| E-8: 信号入力無し<br>(E-8: NO SIGNAL)   | YPAO マイクがテストトーンを検知<br>していません。 | YPAO マイクが正しく設置されてい<br>るか確認してください。                                                    |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                               | 各スピーカーが正しく接続、設置されているか確認してください。                                                       |
|                                   |                               | YPAO マイク、または YPAO MIC<br>端子が壊れている可能性があります。<br>お買い上げ店、またはヤマハ修理ご相<br>談センターにお問い合わせください。 |
| E-9: 測定キャンセ<br>ル<br>(E-9: CANCEL) | 何らかの操作をしたため、測定を中<br>断しました。    | 測定をやり直してください。測定中<br>は音量を調節するなどの操作をしな<br>いでください。                                      |
| E-10: 内部エラー<br>(E-10: INTERNAL)   | 内部エラーが発生しました。                 | 測定をやり直してください。「E-10」<br>が繰り返し表示される場合は、ヤマ<br>八修理ご相談センターにお問い合わ<br>せください。                |

#### ● 警告メッセージ

| W-1:SP 接続逆相<br>(W-1:PHASE)       | 表示されたスピーカーの極性が、逆に接続されている可能性があります。                            | お使いのスピーカーの種類や設置環境によっては、スピーカーが正しく接続されていても、「W-1」が表示されることがあります。この場合は測定結果を反映しても問題ありません。 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                              | スピーカーの極性+ (プラス)、-<br>(マイナス) が正しいか確認してくだ<br>さい。                                      |
| W-2: 距離 24m 超<br>(W-2: DISTANCE) | 表示されたスピーカーとリスニング<br>ポジションとの距離が 24m 以上離<br>れているため、正確に補正できません。 | リスニングポジションの 24m 以内<br>にスピーカーを設置してください。                                              |
| W-3: 音量補正限界<br>(W-3:LEVEL)       | 各チャンネル間の音量差が大きすぎ<br>て、正確に補正できません。                            | すべてのスピーカーが同じ環境下に<br>設置されているか確認してください。                                               |
|                                  |                                                              | スピーカーの極性+ (プラス)、-<br>(マイナス) が正しいか確認してくだ<br>さい。                                      |
|                                  |                                                              | なるべく性能が似ている、または同<br>じスピーカーを使用することをおす<br>すめします。                                      |
|                                  |                                                              | サブウーファーの音量を調節してく<br>ださい。                                                            |

「W-2」または「W-3」が表示された場合、計測結果は適用できますが、最適な状態ではありません。問題を解決してから再度計測することをおすすめします。

# 再生する

## 再生の基本操作

本機に接続した外部機器(テレビや BD/ DVD プレーヤーなど)の電源をオンにする。

2 個入力ソース選択キーを押す。 選択した入力ソース名が、フロントパネルディスプレイにしばらく表示されます。貸1 HDMI、AV、AUDIO、V-AUX、MULTI CH、PHONO 以外の入力ソースを選んだときは、選んだ入力ソースのコンテンツ画面がテレビに表示されます(☞p.51)。

**3** 外部機器を再生する、またはチューナーの放送局を選ぶ。

外部機器の再生方法については、外部機器に付属する取扱説明書をご覧ください。FM/AMチューナーの放送局の選び方や、本機を使ってiPodやBluetooth機器を再生する方法は、下記ページをご覧ください。

- 「FM/AM 放送を聴く」(☞p.52)
- 「パソコンやUSBデバイスを使って曲を再 生する」(☞p.55)
- 「インターネットラジオを聴く」(☞p.58)
- 「iPod™/iPhone™ を再生する」(☞p.61)
- 「Bluetooth® 機器を再生する」(☞p.65)

**4** 音量を調節するには、**211VOLUME** +/- を押す。

音声を消音(ミュート)するには 図MUTEを押します。

消音を解除するには、もう一度 **MUTE** を押すか、 **MVOLUME +/-** を使って音量を変更します。

#### **■** 出力する HDMI OUT 端子を選ぶ

信号を出力する HDMI OUT 端子を選びます。

**IBHDMI OUT** を繰り返し押し、出力に使う HDMI OUT 端子を選ぶ。

以下のように HDMI OUT 出力の設定が切り替わります。



| OUT 1+2 | HDMI OUT 1-2 端子の両方から同時に信号を出力します。                                                                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OUT 1   | HDMI OUT 1 端子からのみ信号を<br>出力します。                                                                                |
| OUT 2   | HDMI OUT 2 端子からのみ信号を<br>出力します。                                                                                |
| Off     | HDMI OUT 1-2 端子のどちらから<br>も信号を出力しません。HDMI<br>OUT 端子に接続したテレビを使わ<br>ずに他の出力端子に接続した機器へ<br>信号出力したい際に、この設定を選<br>びます。 |

- HDMI コントロール機能を使ってテレビと接続しているときは、出力する HDMI OUT 端子を「コントロール選択」で設定します。
- HDMI コントロールが「オン」の場合、HDMI 対応 の外部機器が接続されている HDMI OUT 端子と同 様に、「コントロール選択」で選択した HDMI OUT 端子も自動的に有効になります。
- 出力する HDMI OUT 端子はシーン機能(☞p.72) でも登録できます。

# 高音/低音を調整する (トーンコントロール)

フロントスピーカー L/R またはヘッドホンから出力 される音声の高音域(Treble)と低音域(Bass)の バランスを変更して、お好みの音色に調整します。

スピーカーとヘッドホンは個別にトーンコントロールを設定できます。ヘッドホンのトーンコントロールを調節するには、ヘッドホンを接続した状態で操作してください。

■ フロントパネルの TONE/BALANCE を 押して「Treble」または「Bass」を選ぶ。



フロントパネルディスプレイに、現在の設定値が表示されます。

## Tone Control -*'@≦* Treble +0.5dB**-\*\*:**-

**2** PROGRAM ◁ / ▷ を押して、増減量を調 筋する。

| 設定範囲 | -6.0dB ∼ +6.0dB |
|------|-----------------|
| 設定単位 | O.5dB           |

操作してからからしばらく待つと、元の表示に戻ります。

- 入力ソースが「MULTI CH」のときや本機を「ピュアダイレクトモード」にしているときは、トーンコントロールの設定が無効になります。
- 極端な設定にすると、再生する音声の音のつながりが悪くなることがあります。
- トーンコントロールはオプションメニューでも設定できます(☞p.47)。

|Z||**VOLUME +/-** を使って音量を変更します。

**※1:**フロントパネルに表示される入力ソース名は必要に応じて変更できます(☞p.70)。

4 入力ソース選択キー

18 HDMI OUT

22 MUTE

21 VOLUME +/-

## ボタン 1 つで入力設定を切り替える(シーン機能)

本機には、キー操作 1 つで電源オンから入力ソースやサウンドプログラム、出力する HDMI OUT 端子の切り替えまでを一括操作できる「シーン機能」が搭載されています。

#### 外部機器に適したシーンを選択する

初期設定では、シーン機能は以下の機器に合わせて設定されています。再生したい機器の種類に合わせて、シーンを選択してください。



#### シーン 1

ブルーレイディスクまたは DVD 再生に適した設定です。フロントパネルの SCENE1 を押して から、AV1 端子に接続した BD/DVD ブレーヤーを再生してください。

#### シーン2

テレビ番組に適した設定です。フロントパネルの SCENE2 を押してから、AUDIO 端子に接続したテレビの電源をオンにしてください。

#### シーン3

CD に適した設定です。フロントパネルの SCENE3 を押してから、AUDIO2 端子に接続した CD プレーヤーを再生してください。

#### シーン4

ラジオに適した設定です。フロントパネルの SCENE4 を押してから、ラジオを受信してください。

#### シーン5~12

初期設定では、何も登録されていません。お気に入りのシーンを登録したり、シーン選択メニューで「保存」や「呼び出し」をしたりできます。詳しくは、「シーン選択メニュー項目」 (wp.72) をご覧ください。

- シーンを切り替えるときは、リモコン操作の対象になっている外部機器も切り替えてください。
- シーン選択および編集は、シーン選択メニューで行ってください。(🖙 p.72)
- 本機には、さらに8つのシーン機能があります。いずれか1つのシーンを選ぶと、8つのシーンのうちのどれか1つも選択されます。(☞p.72)
- **9 SCENE** を 3 秒以上押し続けると、現在の設定をシーンに登録できます。

映画と音楽など、異なる目的で 4 つのシーンを利用することができます。下記の表のような入力ソース、サウンドプログラム、HDMI 出力端子などの設定は、初期設定で割り当てられています。

☑の付いていない設定は、シーンボタンを押すと無効になります。有効になる設定については、シーン選択メニューの「呼び出し」で確認してください。詳しくは、「シーン機能の設定を変更する(シーン選択メニュー)」(☞D.72)をご覧ください。

| シーン                            | 入力ソース    | 音声<br>入力<br>選択 | HDMI<br>出力端子 | サウンド<br>プログラム | ピュア<br>ダイレクト<br>モード | トーンコントロール              | Adaptive<br>DRC | コンプレスト<br>ミュージック<br>エンハンサー | シネマ<br>DSP 3D<br>モード | セリフ位置調整 | 拡張<br>サラウンド | ビデオ信号処理 | マスターボリューム | リップシンク | ディレイ | 設定<br>パターン | PEQ 選択 |
|--------------------------------|----------|----------------|--------------|---------------|---------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|---------|-------------|---------|-----------|--------|------|------------|--------|
|                                | <b>/</b> |                | V            | V             | ]                   |                        | V               |                            |                      |         |             |         |           | [      |      |            |        |
| 1<br>(BD/DVD Music<br>Viewing) | AV1      | 自動             | OUT1 + 2     | Drama         | 自動                  | 低音: 0.0dB<br>高音: 0.0dB | オン              | オフ                         | オン                   | 0       | 自動          | オフ      | -40.0dB   | 自動     | Oms  | パターン 1     | ナチュラル  |
| 2<br>(TV Viewing)              | AUDIO1   | 自動             | OUT1 + 2     | STRAIGHT      | 自動                  | 低音: 0.0dB<br>高音: 0.0dB | オン              | オン                         | オン                   | 0       | 自動          | オフ      | -40.0dB   | 自動     | Oms  | パターン 1     | ナチュラル  |
| 3<br>(CD Music<br>Listening)   | AUDI02   | 自動             | OUT1 + 2     | STRAIGHT      | 自動                  | 低音: 0.0dB<br>高音: 0.0dB | オフ              | オフ                         | オン                   | 0       | 自動          | オフ      | -40.0dB   | 自動     | Oms  | パターン 1     | ナチュラル  |
| 4<br>(RADIO<br>Listening)      | AUDI03   |                | OUT1 + 2     | STRAIGHT      | 自動                  | 低音: 0.0dB<br>高音: 0.0dB | オフ              | オン                         | オン                   | 0       | 自動          | オフ      | -40.0dB   | 自動     | Oms  | パターン 1     | ナチュラル  |

## シネマ DSP などの音場効果を楽しむ

記憶されたさまざまなサウンドプログラム (音場プログラム) や多彩なサラウンドデコーダーを使って、ほぼすべての音声をマルチチャンネル再生できます。

#### 音場効果やサラウンドデコーダーなどを選ぶ

本機では、映画用、音楽用など用途に応じた複数のカテゴリーにそれぞれ音場設定(サウンドプログラム)が用意されています。サウンドプログラムの名前や説明にこだわらず、再生するソースが最も心地よく聴こえるプログラムをお選びください。

#### サウンドプログラムを選ぶ:

MOVIE、ENTERTAINMENT カテゴリー (☞ p.43、p.44): **図MOVIE** を繰り返し押す。 CLASSICAL、LIVE/CLUB、STEREO カテゴリー (☞ p.43、p.44): **図MUSIC** を繰り返し押す。

ステレオ再生(☞p.44)を選ぶ:

**19MUSIC** を繰り返し押す。

サラウンドデコーダー(☞p.44)を選ぶ:

19SUR. DECODE を繰り返し押す。

ストレートデコードモード(☞p.41)に切り替える:

19STRAIGHT を押す。

ピュアダイレクトモード(☞p.42)に切り替える:

19 PURE DIRECT を押す。

コンプレストミュージックエンハンサー(☞p.42)を選ぶ:

**IPENHANCER** を繰り返し押す。



- 現在音声を出力しているスピーカーは、フロントパネルディスプレイのスピーカーインジケーターで確認できます(☞p.13)。
- 各サウンドプログラムは、音場の要素を調節できます(☞p.74)。
- 選択されたサウンドプログラムは、入力ソースごとに記憶されます。入力ソースを切り替えた場合は、切り替え先の入力ソースで前回選ばれていたサウンドプログラムが呼び出されます。
- DTS Express または 96kHz を超えるサンプリング周波数の音声を再生した場合は、自動でストレートデコードモードに切り替わります。
- DTS-HD Master Audio または DTS-HD High Resolution Audio の音声ソースを再生 する際にシネマ DSP 系のサウンドプログラムを使用すると、通常の DTS フォーマットで デコードされます。



#### ■ 音場効果をかけずに再生する (ストレートデコードモード)

音場効果をかけずに再生したい場合は、ストレートデコードモードを使用します。ストレートデコードモードを有効にすると、CD や BD/DVD など再生するソースに応じて、次のように再生されます。

#### CD などの 2 チャンネルソースの場合

フロントスピーカーからステレオ音声で再生します。

#### マルチチャンネルのソースの場合

適切なデコーダーでデコードし、音場効果をかけずに マルチチャンネル音声で再生します。

#### 「IIISTRAIGHT を押す。

ストレートデコードモードが有効になります。



ストレートデコードモードを解除するには、もう一度 **IPSTRAIGHT** を押してください。



#### ■ ステレオ再生するときは

再生するソースにかかわらず、2 チャンネルステレオ (フロントスピーカーのみ) で再生したい場合は、サウンドプログラムの「2ch Stereo」を選びます。 2ch Stereo を選ぶと、CD や BD/DVD など再生するソースに応じて、次のように再生されます。

#### CD などの 2 チャンネルソースの場合

フロントスピーカーからステレオ音声で再生します。

#### BD/DVD などのマルチチャンネルソース の場合

再生ソースに含まれるフロント以外のチャンネルを、フロントチャンネルにミックスして、フロントスピーカーから再生します。

**19MUSIC** を繰り返し押して、「2ch Stereo」 を選択する。



ステレオ再生を解除するには、**回音場選択キー**を使って「2ch Stereo」以外のサウンドプログラムを選んでください。

#### ■ サラウンドスピーカーなしで音場効果 を楽しむ

サラウンドスピーカーがない場合でも、仮想スピーカーを創り出すことで自然な音場効果を再現できます (バーチャルシネマ DSP モード)。たとえばフロントスピーカーのみの構成でも、サウンドプログラムの臨場感が楽しめます。

サラウンドスピーカーを「構成」で「無」にしているときは、自動でバーチャルシネマ DSP モードに切り替わります。 **※1** 

#### ■ ヘッドホンで音場効果を楽しむ

本機にヘッドホンを接続した場合でも、音場効果の臨場感が手軽に再現できます(サイレントシネマモード)。 **※2** 

#### 19 STRAIGHT

19 MUSIC

- **※ 1:**次の場合バーチャルシネマ DSP モードは動作しません。
  - ヘッドホンを本機に接続している場合
  - サウンドプログラムの 7ch Stereo か 2ch Stereo を選んでいる場合
  - ピュアダイレクトモードまたはストレートデコードモードを選んでいる場合
- ☆2:次の場合サイレントシネマモードは動作しません。
  - サウンドプログラムの 2ch Stereo を選んでいる場合
  - ピュアダイレクトモードまたはストレートデコードモードを選んでいる場合

# **PYAMAHA**

# 19 PURE DIRECT

#### シネマ DSP などの音場効果を楽しむ

#### ■ より空間的な音場効果で楽しむ (シネマ DSP 3D モード)

- プレゼンススピーカーを本機の EXTRA SP 端子 に接続し、「パワーアンプ割り当て」でフロントプ レゼンススピーカーを有効にする。(☞簡易ガイド)
- オプションメニューでシネマDSP 3Dモードを有効にする(☞p.49)。

シネマ DSP 3D モードが有効になっているときはフロントパネルディスプレイのシネマ DSP 3D インジケーターが点灯します。



# ■ プレゼンススピーカーなしで音場効果を楽しむ

本機ではプレゼンススピーカーを接続していない場合でも、内部で仮想のプレゼンススピーカーを構築して立体感のある音場を再現できます(バーチャルシネマDSP 3D モード)。フロント、センター、サラウンドスピーカーがあれば、立体的な音場感を楽しめます。プレゼンススピーカーが有効でない場合は、本機は自動でバーチャルシネマDSP 3Dモードに切り替わって音場を再現します。

以下の手順でバーチャルシネマ DSP 3D モードを設 定します。

- フロントスピーカー、センタースピーカー、サラウンドスピーカーは必ず本機へ接続する。
- センタースピーカーとサラウンドスピーカーを 「構成」で有効にする(sep.79)。
- オプションメニューでシネマDSP 3Dモードを有効にする(\*\*\*p.49)。

### ■ 原音に忠実な音質で楽しむ (ピュアダイレクトモード)

ピュアダイレクトモードは、入力された音声を最小限 の回路構成で出力する機能です。原音に忠実な音質で 音声を楽しみたいときに使用します。

ピュアダイレクトモードをオンにしている間は、以下 の機能が無効になります。

- 他のサウンドプログラム、トーンコントロールの設定
- オプションメニューやON SCREENメニューの表示および操作

#### 19PURE DIRECT を押す。

ピュアダイレクトモードが有効になります。☆2

ピュアダイレクトモードを解除するには、もう一度 **19 PURE DIRECT** を押してください。

# ■ 圧縮音源をより良い音質で楽しむ(コンプレストミュージックエンハンサーモード)

コンプレストミュージックエンハンサーモードは圧縮フォーマットの音源に原音のような深みと広がりを与えるモードです。**※3** 

このモードは他のサウンドプログラムと一緒に使うことができます。

**IDENHANCER**を押してコンプレストミュージックエンハンサーモードをオンにする。



点灯

コンプレストミュージックエンハンサーモードを オフにするには、もう一度 **IDENHANCER** を押 します。

- **थ1:**次の場合シネマ DSP 3D モードは動作しません。
  - ヘッドホンを本機に接続している場合サウンドプログラムの 7ch Stereo か 2ch Stereo を選んでいる場合
  - ピュアダイレクトモードまたはストレートデコードモードを選んでいる場合
- **※2:**ピュアダイレクトモードをオンにしている間、ノイズ軽減のためフロントパネルディスプレイの表示は暗くなります。オフにすると元の明るさに戻ります。
- - サンプリングレートが 48kHz 以上の音声信号 HD オーディオなど高解像度のストリーム音声

## サウンドプログラム一覧

表中の LCINEMA DSP は、シネマ DSP を使ったサウンドプログラムを表します。

#### **■** カテゴリー: CLASSICAL

CD などの音楽ソースに効果をかけて視聴する際に最適です。

| CINEMADSP | 内装材にシックな木の内張りが使われたミュンヘンにある 2500 席程度の<br>コンサートホールです。繊細な美しい響きが豊かに拡がり、落ち着いた雰囲<br>気を持っています。座席は 1 階の中央左寄りです。 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CINEMADSP | 約 1700 席のウィーンの伝統的シューボックス型のコンサートホールです。<br>周囲の柱や彫刻により全方向からの複雑な反射音を生み出しています。豊かな響きが特長です。                    |
| Chamber   | 宮廷の大広間のような天井の高い比較的広めの空間で、宮廷音楽や室内楽に 適した心地よい残響が特長です。                                                      |

#### **■** カテゴリー:LIVE/CLUB

CD などの音楽ソースに効果をかけて視聴する際に最適です。

| Cellar Club     | 天井の低いアットホームなライブハウスです。小さなステージのすぐ前にいるような、リアルでライブな音場で、強い響きが特長です。                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                 | ロサンゼルスにあるロック系ライブハウスで、最高 460 席ほどあります。中央左寄りの客席です。                                   |
| The Bottom Line | かつてニューヨークに存在したライブハウス「ザ・ボトム・ライン」のステージ正面の音場です。フロアは 300 席ある左右に幅広い客席で占められ、明瞭な響きが特長です。 |

#### **■** カテゴリー: ENTERTAINMENT

テレビ番組やゲームなどの映像ソースの視聴に最適です。

| Sports<br>CINEMA DSP | スポーツ中継やスタジオバラエティ番組がライブ感豊かに楽しめます。スポーツ中継では解説者やアナウンサーの声はセンターに定位し、歓声など場内の雰囲気は適度な空間の中で周囲に拡がり臨場感を体感できます。                                                           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action Game          | カーレースや格闘ゲーム、シューティングゲームなどのアクションゲームに合います。さまざまな効果を重視することで再現されたリアリティにより、まるでゲームのなかにいるような感覚が体感できます。このプログラムはコンプレストミュージックエンハンサーモードと組み合わせることでよりダイナミックで力強い音場効果が体感できます。 |
| Roleplaying<br>Game  | RPG やアドベンチャーゲームなどに合わせた音場です。バックミュージックや効果音に深みを与えることで、さまざまな場面を自然に、よりリアルに再現します。このプログラムはコンプレストミュージックエンバンサーモードと組み合わせることでよりクリアで奥行きのある音場効果が体感できます。                   |
| Music Video          | ポップス・ロック・ジャズなどのライブコンサート会場のイメージです。ステージ上のボーカルやソロ楽器のリアル感、リズム楽器のノリを重視したプレゼンス音場、広大なライブ会場の空間を再現するサラウンド音場で、ホットなライブ空間に浸れます。                                          |

#### シネマ DSP などの音場効果を楽しむ

#### **■** カテゴリー: MOVIE

映画の映像ソースの視聴に最適です。

| Standard<br>CINEMA DEP | Dolby Digital、DTS および AAC などのマルチチャンネル音声のオリジナル定位を乱さず、サラウンドの包囲感を重視した音場です。「理想的な映画館」がコンセプトで、周囲から美しい響きで包み込みます。                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spectacle CINEMA DEP   | 壮大なスケール感を演出するスペクタクルな音場です。シネスコサイズのワイド<br>画面に合う広大な空間再現と微小な効果音から迫力の大音響まで、ダイナミック<br>レンジの広さが特長です。                                           |
| Sci-Fi                 | 最新 SFX 映画の緻密なサウンドを鮮やかに描き分ける抜けの良い音場です。セリフ、効果音、BGM の明快な分離感を保ちつつ各々の空間を鮮やかに再現します。                                                          |
| Adventure CINEMA DEEP  | アクション&アドベンチャー映画に最適です。響きを抑え、左右の拡がり感を重視した力強い空間を再現します。奥行感は浅めで各チャンネルのセパレーションや音の明瞭度を保ちつつ、クリアで力強い空間を再現します。                                   |
| Drama<br>CINEMA DSP    | シリアスなドラマからミュージカルやコメディまで、幅広いジャンルの映画に対応する落ち着いた響きが特長です。控えめな響きでありながら適度な立体感を持ち、セリフの明瞭度とセンター定位を軸に効果音や BGM が柔らかな響きで立体的に再現されます。長時間聴いていても疲れません。 |
| Mono Movie             | 往年のモノラル映画を当時の映画館の雰囲気で楽しめます。拡がりと適度な残響が付加され、奥行感をともなった心地よい空間が再現されます。                                                                      |

#### **■** カテゴリー:STEREO

ステレオソースの視聴に最適です。

|            | ステレオ前方からのステレオ音声が楽しめます。マルチチャンネル信号が入力されると、入力信号は 2 チャンネルにダウンミックスされ、フロントスピーカー L/R から出力されます。            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7ch Stereo | ステレオ後方からも直接音が聴け、広いエリアで楽しめる効果が特長です。                                                                 |
| CINEMADSP  | ステレオ後方からも直接音が聴け、広いエリアで楽しめる効果が特長です。<br>ホームパーティーの BGM に最適です。セットアップメニューの設定により、最大 7 つのスピーカーから音が出力されます。 |

#### **■** カテゴリー: SUR.DECODE (サラウンドデコーダー)

サラウンドデコーダーを使って、入力された音声を最大 7.1 チャンネルで再生します。 ※1

| □ Pro Logic                      | Dolby Pro Logic デコーダーです。すべてのソースに適しています。                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| DO PLIIx Movie/                  | Dolby Pro Logic IIx(または Dolby Pro Logic II)デコーダーです。<br>映画鑑賞に適しています。 <b>資2</b> |
| DO PLIIx Music/                  | Dolby Pro Logic IIx(または Dolby Pro Logic II)デコーダーです。<br>音楽鑑賞に適しています。 <b>資2</b> |
| DID PLIIx Game/<br>DID PLII Game | Dolby Pro Logic IIx(または Dolby Pro Logic II)デコーダーです。<br>ゲームに適しています。 <b>※2</b>  |
| Neo:6 Cinema                     | 映画鑑賞に適した DTS デコーダーです。                                                         |
| Neo:6 Music                      | 音楽鑑賞に適した DTS デコーダーです。                                                         |

**<sup>\*\* 1 :</sup>** Dolby Pro Logic デコーダーは、2 チャンネル (ステレオ) の音声を 5.1 チャンネルで再生できます。Dolby Pro Logic II/IIx デコーダーや DTS Neo : 6 デコーダーは、2 チャンネルまたは 5.1 チャンネルの音声を最大 7.1 チャンネルで再生できます。

**थ2:**次の場合 Dolby Pro Logic IIx デコーダーは選択できません。

<sup>•</sup> ON SCREEN メニューの「設定」→「スピーカー設定」→「手動設定」→「構成」でサラウンドバックスピーカーが「無」に設定されている場合

<sup>•</sup> ヘッドホンを接続している場合



**11**カーソル △ / ▽ / ⊲ / ▷

11 ENTER

11 RETURN

## テレビ画面を使って本機を操作する

本機はオンスクリーンディスプレイをテレビ画面に表示します。画面に表示されるガイドにより本機のさまざまな機能を簡単に操作できます。またオンスク リーンディスプレイで各入力ソースの情報や本機の状態を確認できます。

#### テレビ画面を使った本機の基本操作

ON SCREENやオプションといったメニューを操 作するには本機とテレビを接続しておく必要があ ります。テレビの接続については「テレビを接続す **る**」(☞p.20) をご覧ください。

ここではオンスクリーンディスプレイを使った [入力 ■M 選択 |、「シーン選択 |、「サウンドプログラム | を設定 するための基本的な操作について説明します。

#### 10ON SCREEN を押す。

ON SCREEN メニューがテレビに表示されます。

#### ■ 入力ソースを選ぶ

**Ⅲカーソル** △ / ▽ を使って「入力選択」 を選び、<sup>11</sup>ENTER を押す。



各入力ソースが画面の下部にアイコン表示 されます。

□カーソル < / > / ▷ を使って入力ソースを□カーソル < / > / ▷ を使ってシーンを選び、 ∠ 選び、ⅢENTER を押す。

入力ソースの選択はこれで完了です。



- **IIIRETURN**を押すと一つ前の画面に戻ります。 **MRETURN** を繰り返し押すと ON SCREEN メニューを閉じます。
- 入力ソースを選ぶだけでなく、各入力ソースに 詳細の設定ができます。詳しくは「入力ソース ごとに入出力の設定をする(入力選択メ **ニュー)**」(☞p.69) をご覧ください。

#### ■シーンを選ぶ

**Ⅲカーソル** △ / ▽ を使って「シーン選択」 を選び、IIIENTER を押す。



本機に登録されている各シーン設定が画面 の下部にアイコン表示されます。

【 ⅢENTER を押す。

シーンの選択はこれで完了です。



- IIIRETURNを押すと一つ前の画面に戻ります。 **MRETURN** を繰り返し押すと ON SCREEN メニューを閉じます。
- シーン機能の初期設定については「ボタン1つで 入力設定を切り替える(シーン機能)」(☞p.39) をご覧ください。
- シーンごとに詳細の設定をエディットできます。 詳しくは「シーン機能の設定を変更する(シーン **選択メニュー) (**☞p.72) をご覧ください。

# **PYAMAHA**

# 11 カーソル △ / ▽ / ◁ / ▷

- 11 ENTER
- 11 RETURN

#### テレビ画面を使って本機を操作する

#### ▮ サウンドプログラムを選ぶ



本機に登録されている各サウンドプログラムが画面の下部にアイコン表示されます。



- IIIRETURNを押すと一つ前の画面に戻ります。
   IIIRETURNを繰り返し押すと ON SCREEN
   メニューを閉じます。
- サウンドプログラムについては「シネマ DSP などの音場効果を楽しむ」(ESP.40)をご覧ください。
- サウンドプログラムごとに詳細の設定をエディットできます。詳しくは「音場 / サラウンドデコーダーの効果を調節する(サウンドプログラムメニュー)」(1000万4)をご覧ください。

本機では主に以下の 3 つのメニューから操作や設定確認ができます。

- ON SCREEN メニュー (☞p.69)
- オプションメニュー (☞p.47)
- コンテンツ画面(☞p.51)

これらのメニューを使うことで入力ソースやシーン、サウンドプログラムを選ぶだけでなく、さまざまな機能の設定が行えます。



#### 4入力ソース選択キー

- **11**カーソル △ / ▽ / ◁ / ▷
- 11 ENTER
- 11 RETURN
- 20 OPTION

# 入力ソースごとにオプション機能を設定する(オプションメニュー)

本機には、入力ソースごとに設定可能なメニュー(オプションメニュー)が用意されています。オプションメニューでは、他の入力ソースとの音量差を調整したり、外部機器から入力された映像 / 音声の情報を表示したりできます。

#### オプションメニューの表示/設定

オプションメニューは、本機のフロントパネルディスプレイや、テレビに表示される画面(オンスクリーンディスプレイ)を見ながら操作できます。ここではテレビ画面を見ながら設定する方法を例にあげて説明します。

- **4 ④入力ソース選択キー**を使ってオプション機能を設定したい入力ソースを選ぶ。
- **2 ②OPTION を押す**。 オプションメニューが表示されます。

オプションメニュー



表示されるオプションメニューでできることは入力ソースごとに異なります。 詳しくは次項目の「オプションメニュー」を ご覧ください。

**3 <sup>|||</sup>カーソル** △ / ▽ を使って設定したい項目を選び、**|||ENTER** を押す。

選んだ項目の設定値が表示されます。

# **4** <sup>Ⅲカーソル</sup> ⟨ / ▷ を使って設定値を変更する。

- **IIIRETURN** を押すと一つ前の画面に戻るかオ プションメニューを閉じます。
- 幾つかの機能をお使いになる際、オプションメニューが自動で閉じることがあります。

# **5 ②OPTION** を押してオプションメニュー を閉じる。

オブションメニューを閉じた後、数秒の間リモコン のキーが反応しにくいことがあります。このような ときは入力ソースを選び直してください。

#### 入力ソースごとにオプション機能を設定する(オプションメニュー)

#### オプションメニュー項目

オプションメニューでは入力ソースに応じて以下の項目を設定できます。 №1

|                | AV1-4 | AV5-7 | V-AUX | AUDIO1-4 | PHONO | MULTI CH | USB | PC | NET RADIO | DOCK (iPod) | DOCK (Bluetooth) | TUNER |
|----------------|-------|-------|-------|----------|-------|----------|-----|----|-----------|-------------|------------------|-------|
| トーンコントロール      | 0     | 0     | 0     | 0        | 0     |          | 0   | 0  | 0         | 0           | 0                | 0     |
| Adaptive DRC   | 0     | 0     | 0     | 0        | 0     |          | 0   | 0  | 0         | 0           | 0                | 0     |
| 多重モノラル音声       | 0     | 0     | 0     |          |       |          |     |    |           |             |                  |       |
| シネマ DSP 3D モード | 0     | 0     | 0     | 0        | 0     |          | 0   | 0  | 0         | 0           | 0                | 0     |
| セリフ位置調整 ☆2     | 0     | 0     | 0     | 0        | 0     |          | 0   | 0  | 0         | 0           | 0                | 0     |
| 拡張サラウンド        | 0     | 0     | 0     | ○ 🛎3     |       |          |     |    |           |             |                  |       |
| 再生レベル補正        | 0     | 0     | 0     | 0        | 0     | 0        | 0   | 0  | 0         | 0           | 0                | 0     |
| 音声入力選択         | 0     |       | 0     | ○ ७3     |       |          |     |    |           |             |                  |       |
| シャッフル          |       |       |       |          |       |          | 0   | 0  |           | ○ 🗳 4       |                  |       |
| リピート           |       |       |       |          |       |          | 0   | 0  |           | ○ 🗳 4       |                  |       |
| 接続             |       |       |       | _        |       | _        |     |    |           |             | 0                |       |
| 切断             |       |       |       |          |       |          |     |    |           |             | 0                |       |
| ペアリング          |       |       |       |          |       |          |     |    |           |             | 0                |       |

<sup>☆1:</sup>下記の項目は全入力ソースに共通で設定されます。

<sup>「</sup>トーンコントロール」、「Adaptive DRC」、「多重モノラル音声」、「シネマ DSP 3D モード」、「セリフ位置調整」、「拡張サラウンド」 このときはフロントパネルディスプレイに「ALL」と表示されます。入力ソースごとに固有で設定できる項目では、フロントパネルディスプレイに入力ソース名が表示されます。入力ソース名を変更していない場合は、入力ソースの初期名称が表示されます。

थ2:「セリフ位置調整」はプレゼンススピーカーが有効なときにのみ設定できます。

**<sup>〒3:</sup>**「拡張サラウンド」と「音声入力選択」は、設定メニューの「入力端子割り当て」からこの入力ソースに「同軸 / 光」を割り当てている場合のみ設定できます。詳しくは、**「入出力端子を機器に割り当てる」**(☞p.89)をご覧ください。

**単4:**ヤマハ製 iPod 用ワイヤレスシステム(YID-W10)には対応していません。

#### ■ 高音 / 低音を調整する

#### トーンコントロール

フロントスピーカー L/R またはヘッドホンから出力される音声の高音域(Treble)と低音域(Bass)のバランスを変更して、お好みの音色に調整します。

| 設定範囲 | -6.0dB ~ +6.0dB |
|------|-----------------|
| 設定単位 | O.5dB           |

#### ■ 小音量でも聴きやすい音量に自動調節する

#### Adaptive DRC

本機の音量とダイナミックレンジ(最大音量から最小音量までの差)を連動して調節します。この設定を「オン」にすると、セリフや効果音がよりクリアになります。**※1** 

|           | ダイナミックレンジを自動的に調節します。  |
|-----------|-----------------------|
| オフ (初期設定) | 自動ではダイナミックレンジを調節しません。 |

オン に設定した場合、次のようにダイナミックレンジが調節されます。

音量が小さいときはダイナミックレンジ幅が狭く、音量が大き くなるほどレンジ幅が拡がります。

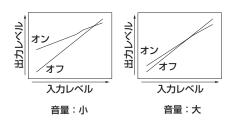

#### ■ テレビの主音声と副音声を切り替える

#### 多重モノラル音声

BS /地上波デジタル放送などで使われている AAC モノラル 二重音声入力時に、出力する音声を設定します。 📽 2

| 主+副        | 主音声と副音声をフロント左/右スピーカーから同時に出力します。PCM 信号入力時のフロント左/右チャンネルへの振り分けは、BS デジタルチューナーの設定により異なります。詳しくは BS デジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください。 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主音声 (初期設定) | 主音声をフロント左/右スピーカーから出力します。                                                                                             |
| 副音声        | 副音声をフロント左/右スピーカーから出力<br>します。                                                                                         |

#### ■ より立体的な音場を楽しむ

#### シネマ DSP 3D モード

CINEMA DSP 3D モードが可能な音源の場合に、サウンドプログラムを CINEMA DSP 3D モード (☞p.42) にするかを設定します。

#### ■ セリフの音の位置を調整する

#### セリフ位置調整

プレゼンススピーカーを使っている場合に、セリフなど、中央に定位する音の位置を上下に調節します。値を大きくするほど上方に移動します。



セリフがテレビ画面よりも低い位置から聞こえる場合は、設定 値を大きくしてください。



「OI(初期設定)が最も低く、「5Iが最も高い位置となります。

- プレゼンススピーカーが接続されていない場合(または無効に設定した場合)、このパラメーターは表示されません。
- セリフの位置を初期設定の状態より低くすることはできません。

#### ■ サラウンドバック使用時に5.1チャンネル音声 の再生方法を設定する

#### 拡張サラウンド

サラウンドバックスピーカーが使用可能な環境(6.1/7.1 チャンネル) での、本機に入力された 5.1 チャンネル音声の再生方法を選びます。 **\*1** 

| 自動判別<br>(初期設定)    | サラウンドバックチャンネルのフラグを含む音声が入力されると、最適なデコーダーを自動的に選び、音声を 6.1 または 7.1 チャンネルに再構成して再生します。                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ロロ PLIIx ムー<br>ビー | サラウンドバックチャンネルのフラグの有無にかかわらず、常に Dolby Pro Logic IIx Movie デコーダーを使って音声を 6.1 または 7.1 チャンネルに再構成して再生します。サラウンドバックスピーカーを 2 つ接続しているときのみ選択できます。  |
| ロロ PLlix ミュージック   | サラウンドバックチャンネルのフラグの有無にかかわらず、常に Dolby Pro Logic IIx Music デコーダーを使って音声を 6.1 または 7.1 チャンネルに再構成して再生します。サラウンドバックスピーカーを 1 つ以上接続しているときに選択できます。 |
| EX/ES             | サラウンドバックチャンネルのフラグの有無にかかわらず、最適なデコーダーを自動的に選び、常に 6.1 チャンネルで再生します。                                                                         |
| オフ                | サラウンドバックチャンネルのフラグ有無<br>にかかわらず、常にオリジナルのチャンネ<br>ル数で再生します。                                                                                |

#### ■ 入力ソース間の音量差を調整する

#### 再生レベル補正

入力ソースごとに音量を調節し、入力ソース間の音量差を補正 します。入力ソースを切り替えたときの音量差が気になる場合 は、このパラメーターを調節してください。

| 設定範囲 | -6.0dB ∼ +6.0dB |
|------|-----------------|
| 初期設定 | O.OdB           |
| 設定単位 | 0.5dB           |

#### ■ 音声入力端子を選択する

#### 音声入力選択

入力ソースが 1 つ以上の端子に接続されている場合に、ソースからの信号が入力される端子を選択します。

| 自動判別<br>(初期設定) | 以下の順で、自動的にインブット信号を選択<br>します。<br>HDMI →デジタル信号→アナログ信号 |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| HDMI           | HDMI 信号のみを選択します。HDMI 信号が入力されていない場合は、音声は出力されません。     |
| 同軸 / 光         | 同軸または光デジタル信号のみを選択します。それらの信号が入力されていない場合は、音声は出力されません。 |
| アナログ           | アナログ信号のみを選択します。アナログ信号が入力されていない場合は、音声は出力されません。       |

#### ▮ シャッフル再生する

#### シャッフル

iPod/iPhone の曲やアルバムをシャッフル再生します。シャッフル機能がオンのときはテレビに「►」が表示されます。 **※2** 

| オフ              | シャッフル機能をオフにします。    |
|-----------------|--------------------|
| オン <b>3</b>     | シャッフル機能をオンにします。    |
| 曲 🗳 4           | 曲をランダムに再生します。      |
| アルバム 🗳 <b>4</b> | アルバム単位でランダムに再生します。 |

#### ■ リピート再生する

#### リピート

iPod/iPhone の曲やアルバムを繰り返し再生します。リピート機能がオンのときはテレビに「(\*\*\*)」か「(\*\*\*\*)」が表示されます。 ※2

| オフ  | リピート機能をオフにします。    |
|-----|-------------------|
| 1曲  | 曲を繰り返し再生します。      |
| すべて | アルバム単位で繰り返し再生します。 |

#### ■ Bluetooth 機器を本機とワイヤレス接続する

## 接続

#### 切断

Bluetooth 機器とのワイヤレス接続 / 解除を切り替えます ( $\exp$  0.66)。

#### ■ Bluetooth 機器を本機とペアリングする

#### ペアリング

本機と Bluetooth 機器をペアリング (接続認証) します (sep.65)。

- **▼1:**設定メニューの「入力端子割り当て」で「同軸/光」を割り当てている場合は、AUDIO3-4 が設定できます。また以下の場合は、拡張サラウンドの設定は無効になります。
  - サウンドプログラムの 7ch Stereo を選んでいる場合 ・ダイレクトモードまたはストレートデコードモードを選んでいる場合
- **※2:** ヤマハ製 iPod 用ワイヤレスシステム(YID-W10)には対応していません。
- **♥3:** 入力ソースに USB または PC を選択しているときのみ表示されます。
- **賞4:**入力ソースに DOCK(iPod)を選択しているときのみ表示されます。



#### 4 DOCK

- 4 TUNER
- 4 USB
- 4 NET
- 111カーソル △ / ▽
- 11 ENTER
- 11 RETURN
- 11 DISPLAY

## コンテンツ画面で入力ソースを操作する

入力ソースとして USB、NET、DOCK、TUNER などを選ぶと、選んだ入力ソースのコンテンツ画面がテレビに表示されます。iPod の再生および FM/AM チューナー、インターネットラジオ、パソコン、USB の各種設定をコンテンツ画面から行えます。

コンテンツ画面をご覧になるには本機とテレビを接続しておく必要があります。テレビの接続については「テレビを接続する」(ISP.20)をご覧ください。

### テレビにコンテンツ画面を表示する

④DOCK、④TUNER、④USB、④NET のいずれかを押して、入力ソースを切り替える。 選んだ入力ソースのコンテンツ画面が表示されます。

コンテンツ画面には、再生中の情報を表示する「再生画面」とiPodの曲情報や、チューナーのプリセット局を一覧で表示する「ブラウズ画面」の2つの状態があります。

#### TUNER 再生画面の例



① イメージ表示

入力ソースのイメージアイコンや再生しているアルバムアートが表示されます。

② 情報表示

再生している曲、映像や放送局についての情報が表示されます。

③ 操作ボタン

選んでいる入力ソースに応じた各種操作がボタンで表示されます。

入力ソースごとの操作については下記をご覧くだ さい。

- FM/AM チューナー (ISP.53)

- パソコン (☞p.56)
- USB デバイス (☞p.56)
- インターネットラジオ (☞p.58、p.59)
- iPod (☞p.62)
- 再生画面ではまず **IIIENTER** を押してから
   **IIIカーソル** △ / ▽ でボタンを選び、もう一度
   **IIIENTER** を押して決定します。
- ブラウズ画面ではまず □カーソルトを押してから □カーソル △/マでボタンを選び、もう一度 □ENTER を押して決定します。
- 再生画面では II RETURN を繰り返し押すと手前の画面に戻って、画面上での操作を終了できます。

## 再生画面とブラウズ画面を切り替える

次の方法で再生画面とブラウズ画面を切り替えます。

- IIIDISPLAYを押すたびに再生画面とブラウズ画面が切り替わります。
- 再生画面ではまず ①ENTER を押してから
   ①カーソル △ / マで ボタンを選びます。
   ①ENTER を押して決定するとブラウズ画面に切り替わります。
- ブラウズ画面では IIIカーソル △ / ▽ / ▷ で ♪ ボタンを選びます。 IIIENTER を押して決定すると再生画面に切り替わります。

#### ブラウズ画面





#### 再生画面



入力ソースが DOCK で、さらに iPod/iPhone からビデオを再生している場合、**IIIDISPLAY** を押すたびに画面は以下の順で切り替わります。 再生画面→ブラウズ画面→ビデオ再生画面(コンテンツ画面は閉じます) →再生画面



#### 4 TUNER

- 5 **FM**
- 5 **AM**
- 5 MEMORY
- 5 PRESET  $\wedge$  /  $\vee$
- 5 TUNING < / >
- 13 数字キー

## FM/AM 放送を聴く

FM/AM 放送の受信時は、本機に接続した FM/AM アンテナの向きを受信感度が最良になるよう調節してください。

本機の FM/AM チューナーは、以下の 2 種類の方法 で選局できます。

#### 周波数選局

放送局をサーチしたり、周波数を直接指定したりして FM/AM 放送を受信します。

#### プリセット選局(☞p.53)

あらかじめ FM/AM 放送局を登録(プリセット)しておき、プリセット番号を指定して放送局を呼び出します。

## 周波数を指定して受信する (周波数選局)

- **■** 4TUNER を押して入力ソースをチューナーに切り替える。
- **2 5FM** または **5AM** を押して受信するバンドを選ぶ。



# 3 ⑤TUNING $\wedge$ / $\vee$ を使って受信する周波数を指定する。

#### 5 TUNING ☆

周波数をアップします。キーを 1 秒以上押し続けた場合は、現在より高い周波数に向けて放送局をサーチします。 **1** 

#### **5** TUNING **∀**

周波数をダウンします。キーを 1 秒以上押し続けた場合、現在より低い周波数に向けて放送局をサーチします。  $\stackrel{\circ}{\mathbf{u}}$  1





ステレオで受信すると点灯

#### ● 周波数を数値入力するには

リモコンの 13数字キーを使って周波数を入力します。入力する際は少数点を省略します。 ※2 たとえば 77.1 MHz の放送局を選択する場合は次のように入力します。



#### ■ 放送局を手動で登録する (マニュアルプリセット)

放送局を手動で選局し、1つずつプリセットします。

■ 「周波数を指定して受信する」を参考にして、登録したい放送局を受信する。

- **2** 次のいずれかの方法で受信中の放送局を 登録する。
- 空のプリセット番号に登録する場合

5 MEMORY を3秒以上押し続けます。

最も番号の小さい空のプリセット番号(または前回登録した次のプリセット番号)に自動登録されます。

#### 登録された周波数



● プリセット番号を指定して登録する場合

⑤MEMORY を一度押し、フロントパネルディスプレイに「Manual Preset」と表示させます。しばらくすると登録先のプリセット番号が表示されます。 ※3



⑤PRESET ヘ/~を使って登録先のプリセット番号を選び、⑤MEMORYを押して登録を実行します。登録した放送局を選ぶには、⑤PRESET ヘ/~を使って放送局のプリセット番号を選びます。※4

- थ1:放送局をサーチする際は、サーチが始まったらキーから手を離してください。
- **※2:**受信範囲外の周波数を入力した場合は、フロントパネルディスプレイに「Wrong Station!」と表示されます。入力した周波数が正しいかご確認ください。
- **७3:**マニュアルプリセットを終了するには、ⅢRETURN を押すか、30 秒間何も操作をせずに待ちます。
- **省:**プリセット番号で放送局を選ぶ際、**13数字キー**を使ってプリセット番号を入力することもできます。番号が間違っていると「Wrong Num.」とフロントディスプレイに表示されます。このときは正しいプリセット番号を確かめ直してください。



#### 4 TUNER

5 PRESET ^/ V

11カーソル △ / ▽

11 ENTER

13 数字キー

#### ■ 登録した放送局を呼び出す

オートプリセットまたはマニュアルプリセットで登録した放送局を呼び出します。**※1** 

登録した放送局を選局するには、⑤PRESET ヘ/~を押してプリセット番号を選ぶ。※2

## コンテンツ画面でチューナーを操作 する

現在受信している放送局の情報をテレビ画面に表示して確認できます。FM/AM チューナーのさまざまな操作もフロントディスプレイでなくコンテンツ画面を見ながら行えます。コンテンツ画面は ②TUNER を押してチューナーを入力ソースに選ぶと表示されます。コンテンツ画面の「再生画面」と「ブラウズ画面」を使って FM/AM チューナーの操作が行えます。

#### ■ 再生画面でチューナーを操作する



- ① **TUNED インジケーター** 放送局を受信しているときに点灯します。
- ② STEREO インジケーター ステレオ放送を受信している際に点灯します。「FM モード」を「モノラル」にしている場合、このイン ジケーターは点灯しません。
- ③ プリセット番号 選んでいる放送局をプリセット登録してある場合、 プリセットの番号が表示されます。
- ④ 受信バンドFM か AM で選んでいるバンドが表示されます。
- ⑤ **周波数** 現在受信している周波数が表示されます。
- ⑥ 周波数ガイド 現在受信している周波数がバンドのどの辺りかが バー上のカーソルで表示されます。

#### ⑦ 操作ボタン

行える操作がボタンで表示されます。詳しくは「再 生画面での操作ボタン」をご覧ください。

#### 再生画面での操作ボタン

操作ボタンを使う際はまず  $\blacksquare$ ENTER を押します。 その後使いたいボタンを  $\blacksquare$ カーソル  $\triangle$  /  $\lor$  で選び、  $\blacksquare$ ENTER で決定します。

#### マニュアルチューニング

お好みの放送局に手動で周波数を合わせます。

| FM       | 受信バンドを FM に切り替えます。                                              |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| AM       | 受信バンドを AM に切り替えます。                                              |
| チューニング – | 受信周波数の数値を低くします。                                                 |
| チューニング + | 受信周波数の数値を高くします。                                                 |
| オート –    | 現在の周波数より周波数の低い放<br>送局を自動で検索します。                                 |
| オート+     | 現在の周波数より周波数の高い放<br>送局を自動で検索します。                                 |
| ダイレクト    | 受信したい周波数を画面上で直接<br>入力します。                                       |
| メモリー     | 現在受信している放送局をプリ<br>セット局として登録します。FM/<br>AM 合わせて 40 局まで登録でき<br>ます。 |



**瞥1:**登録されていないプリセット番号はスキップされます。すべてのプリセット番号が未登録の場合は、「No Presets」と表示されます。

**② 2 :** プリセット番号を指定して選局するには、**13数字キー**を使って呼び出したいプリセット番号を入力します。無効な番号を入力した場合は「Wrong Num.」と表示されます。 番号が正しいかご確認ください。



**11**カーソル △ / ◁ / ▷ 11 ENTER

#### FM/AM 放送を聴く

#### プリセットセレクト

プリセット登録しておいた放送局を呼び出せます。

| プリセット -   | 一つ前のプリセット局を選びます。                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| プリセット +   | 次のプリセット局を選びます。                                                  |
| プリセット - 8 | プリセット局を 8 つ分手前の番号<br>に戻します。                                     |
| プリセット + 8 | プリセット局を 8 つ分先の番号に<br>進めます。                                      |
| メモリー      | 現在受信している放送局をプリ<br>セット局として登録します。FM/<br>AM 合わせて 40 局まで登録でき<br>ます。 |
| ダイレクト     | プリセット番号を画面上で直接入<br>力してプリセット局を選びます。                              |

#### ユーティリティ

| FM を受信する際にステレオ出力<br>するかモノラル出力するかを選び<br>ます。 |
|--------------------------------------------|

#### ブラウズ画面へ

表示をブラウズ画面に切り替えます。

#### ■ ブラウズ画面でチューナーを操作する



#### ① プリセット局リスト

プリセット登録している局のリストが表示されます。 IIIカーソル Δ / マ で放送局を選択して IIIENTER を押すと、選択した局の再生画面を呼び出せます。

② 操作ボタン操作可能なボタンが表示される

操作可能なボタンが表示されます。詳しくは「ブラウズ画面での操作ボタン」をご覧ください。

#### ブラウズ画面での操作ボタン

操作ボタンを使う際はまず  $\square \mathbf{h} - \mathbf{y} \mathbf{h} \triangleright \mathbf{h}$  を押します。その後使いたいボタンを  $\square \mathbf{h} - \mathbf{y} \mathbf{h} \triangle \mathbf{f} \lor \mathbf{h}$  で選び、 $\square \mathbf{ENTER}$  で決定します。

#### ユーティリティ

自動で放送局をプリセット登録したり、プリセット局 の登録をクリアします。

| オートプリセット        | 信号の強い FM 放送局を自動で検<br>波して 40 局までブリセット登録<br>します。リストで選んでいたプリ<br>セット番号から順に登録します。<br>AM 局は、オートプリセットでは<br>登録できません。 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| クリアプリセット        | リスト内の選択中のプリセット局<br>をクリアします。                                                                                  |
| クリアオールプ<br>リセット | 登録されているすべてのプリセッ<br>ト局をクリアします。                                                                                |

#### 1 ページ上へ

#### 1ページ下へ

プリセット局のリストを前後のページへ切り替えます。

#### 再生画面へ

表示を再生画面に切り替えます。

## パソコンや USB デバイスを使って曲を再生する

本機に接続した USB デバイスやパソコンから WAV(PCM フォーマットのみ)、MP3、WMA、MPEG-4 AAC、FLAC などの音楽ファイルを再生して楽しむことができます。 パソコンはネットワークを経由して音楽ファイルを再生します。

#### USB デバイスまたはパソコンの準備をす る

#### **■USBデバイスを使って音楽を楽しむ**

本機は、USB HDD を除く FAT16/FAT32 フォーマットの USB マスストレージクラスの機器に対応しています。

- 先頭のパーティションに保存されたファイルのみ再生できます。
- USB デバイスによっては、再生できないファイルがあります。
- 本機のUSBデバイス再生は、48kHzまでのサンプリング 周波数に対応しています。

#### ■ パソコンを使って音楽を楽しむ

パソコンに保存されている音楽ファイルを再生する場合は、Windows Media Player、およびファイルの共有設定が必要です。以下の手順でパソコンの準備をしてください。

# ¶ パソコンに Windows Media Player をインストールする。

Windows Media Player のインストーラーは Microsoft のウェブサイトからダウンロードできます。 すでに Windows Media Player がインストール されている場合は、アップグレードすることもできます。

**2** パソコンを立ち上げ、メディアの共有設定を行う。 Windows Media Player のメディア共有を「オン」 にし、共有するデバイスで本機を選択します。

- DHCP サーバーを使わない場合は、IP アドレスなどネットワーク関連の設定は手動で行ってください(wpp.85)。
- アンチウイルスソフトなどのセキュリティソフトがインストールされていると、本機からパソコンにアクセスできないことがあります。その場合は、セキュリティソフトの設定を変更してください。
- 本機は 16 台のパソコンに接続することができます。各 サーバーは本機と同様に、同じサブネットに接続してくだ さい。

### コンテンツ画面でパソコンや USB デバイ スの音楽ファイルを再生する

本機に表示されるメッセージについて詳しくは、「USB/ ネットワーク」(ISP.105)をご覧ください。

パソコンや USB デバイスに保存されている音楽ファイルの操作をコンテンツ画面の「再生画面」と「ブラウズ画面」を見ながら行えます。

#### ■ ブラウズ画面で音楽ファイルを操作する

入力ソースが USB の場合

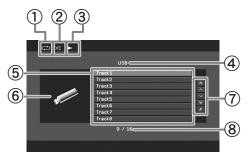

- ① リピートアイコン
- ② シャッフルアイコン
- ③ 再生アイコン
- ④ 表示中の階層名
- ⑤ メニュー項目
- ⑥ アルバムイメージ 🕸 1/入力ソースアイコン
- (7) 操作ボタン 操作可能なボタンが表示されます。詳しくは「ブラウズ画面 での操作ボタン」をご覧ください。
- ⑧ 表示中のリスト番号/リスト総数



#### 4 NET

4 USB

11カーソル △ / ▽ / ◁ / ▷

11 ENTER

11 RETURN

#### パソコンや USB デバイスを使って曲を再生する

#### ブラウズ画面での操作ボタン

操作ボタンを使う際はまず  $\Pi$ カーソル  $\triangleright$  を押します。その後使いたいボタンを  $\Pi$ カーソル  $\triangle$  /  $\lor$  で選び、 $\Pi$ ENTER で決定します。

#### 10 ページ上へ

#### 10 ページ下へ

曲リストを 10ページ単位で移動させます。

#### 1ページ上へ

#### 1ページ下へ

曲リストを1ページ単位で移動させます。

#### 再生画面へ

表示を再生画面に切り替えます。

パソコンに保存されている曲を再生する場 合

**▲ 4NET** を何度か押して「PC」を選ぶ。

- **2** <sup>11</sup> **1カーソル** △ / ▽ を押してパソコンサー バーおよび再生するファイルを選ぶ。
  - サーバー、フォルダ、ファイルを選ぶには 「「カーソル △ / ▽ を押します。
  - 選択を確定するには **IIIENTER** を押します。
  - メニューを 1 つ前に戻すには、 IIIRETURN を押します。

**3 III ENTER を押して再生する**。 再生中は再生画面が表示されます。

# USB デバイスに保存されている曲を再生する場合

- **1** USB デバイスをフロントパネルの USB ポートに接続する (☞p.11)。
- **2** INPUT セレクターを回すか **4USB** を押して「USB」を選ぶ。
- **3 11カーソル** △ / ▽ / △ / ▷ を押して再生するファイルを選ぶ。
  - フォルダ、ファイルを選ぶには 111カーソル △ / ▽ を押します。
  - 選択を確定するには **IIIENTER** を押します。
  - メニューを 1 つ前に戻すには、**IIIRETURN** を押します。
- 4 **IDENTER を押して再生する**。 再生中は再生画面が表示されます。

#### ■ 再生画面で音楽ファイルを操作する

入力ソースが USB の場合

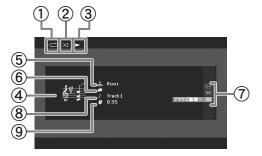

- ① リピートアイコン
- ② シャッフルアイコン
- ③ 再生アイコン
- ④ アルバムアート⑤ アーティスト名
- り アーティスト名
- ⑥ アルバムタイトル
- ⑦ 操作ボタン 操作可能なボタンが表示されます。詳しくは「再生 画面での操作ボタン」をご覧ください。
- 8 曲名
- 9 再生時間表示
- フロントパネルの INFO を押して、表示内容を切り替えることができます(ISP.11)。
- アルバムアートは、ファイルに画像データが含まれている場合のみ表示されます。

#### 再生画面での操作ボタン

操作ボタンを使う際は再生中に  $\blacksquare$ ENTER を押します。その後使いたいボタンを  $\blacksquare$ カーソル  $\triangle$  /  $\triangledown$  で選び、 $\blacksquare$ ENTER で決定します。



12 🗆

12 00

12 **▷** 

12 >>>

#### 再生操作

パソコンおよび USB デバイスの基本的な再生操作が 行えます。

| ▷ (再生) 🕆 🛚         | 再生を開始します。                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 口(停止)              | 再生を停止します。                                                                    |
| □ (ポーズ) 😭 🛚        | 再生を一時停止します。                                                                  |
| <b>⋉</b> ✓ (スキップー) | 再生中の曲を曲の先頭までス<br>キップします。曲の先頭で<br><b>III ENTER</b> を押してスキップす<br>ると一つ前の曲に戻ります。 |
|                    | 次の曲の先頭へスキップします。                                                              |

#### スクロール切替

アーティスト名やアルバム名、曲名など文字スクロールさせる対象を切り替えます。

#### ブラウズ画面へ

表示をブラウズ画面に切り替えます。

## ■ デジタルメディアコントローラとの互 換性

DLNA対応のデジタルメディアコントローラ(DMC) からも、再生操作ができます。詳しくは「ネットワーク上のパソコンから本機を操作する」(☞p.71) をご覧ください。 **※2** 

#### ご注意

DMC コントロールで音量を調整すると、音量が予想外に大きくなってしまい、本機やスピーカーの故障の原因となる場合があります。「音量の上限」で、過度に大きい音量にならないように最大音量を指定しておくことができます(sep.82)。

# ■ 本機のリモコンで音楽ファイルを操作する

以下のリモコンキーで再生、停止、スキップなどの操作ができます。

| 12>   | 再生を開始します。       |
|-------|-----------------|
| 12 🗆  | 再生を停止します。       |
| 12 00 | 再生と一時停止を切り替えます。 |
| 12>>  | 次の曲へスキップします。    |
| 12 0  | 前の曲へスキップします。    |

#### ▮ シャッフル / リピート再生

シャッフル/リピート再生はオブションメニューから 操作します。詳しくは「シャッフル再生する」 (\*\*\*ア.50) と「リピート再生する」(\*\*\*ア.50) をご覧 ください。

**थ1:**パソコンの音楽ファイル再生時のみに表示されます。

**<sup>※2:</sup>**パソコンの音楽ファイル再生時のみの機能です。



#### 4 NET

- 11カーソル △ / ▽
- 11 ENTER
- 11 RETURN

# インターネットラジオを聴く

本機用に編集された 2000 以上の放送局データをもつ vTuner ラジオ局データベースサービスを利用して、インターネットラジオ放送を聴くことができます。また、お気に入りの放送局をブックマークすることもできます。

- この機能には、インターネット接続が必要です。
- 使用するインターネット回線はブロードバンドをおすすめします。
- DHCP サーバーを使わない場合は、IP アドレス などネットワーク関連の設定は手動で行ってく ださい(☞p.85)。
- ファイヤーウォールなどのセキュリティデバイスをお使いの場合、インターネットラジオを受信できないことがあります。その場合は、セキュリティソフトの設定を変更してください。
- 本サービスは事前の通知なく中止される場合があります。
- インターネットラジオ局によっては、受信できないことがあります。

## インターネットラジオを聴く

本機に表示されるメッセージについて詳しくは、 「USB/ネットワーク」(☞p.105)をご覧ください。

インターネットラジオの操作をコンテンツ画面の「再 生画面」と「ブラウズ画面」を見ながら行えます。

#### ■ ブラウズ画面で操作する



- ① 再生アイコン
- ② 表示中の階層名
- ③ メニュー項目④ チャンネルアート
- ⑤ 操作ボタン

操作可能なボタンが表示されます。詳しくは「ブラウズ画面での操作ボタン」をご覧ください。

⑥ 表示中のリスト番号/リスト総数

#### ブラウズ画面での操作ボタン

操作ボタンを使う際はまず  $\square \mathbf{h} - \mathbf{y} \mathbf{h} \triangleright \mathbf{h}$  を押します。その後使いたいボタンを  $\square \mathbf{h} - \mathbf{y} \mathbf{h} \triangle \mathbf{h}$  で選び、 $\square \mathbf{ENTER}$  で決定します。

#### ブックマーク オン

選択した放送局を「NET RADIO」のブックマークリストに登録します。

#### ブックマーク オフ

この項目はブックマークリスト内に表示されます。選択した放送局を「NET RADIO」のブックマークリストから削除します。

#### 10 ページ上へ

#### 10 ページ下へ

リストを 10 ページ単位で移動させます。

#### 1ページ上へ

#### 1ページ下へ

リストを 1 ページ単位で移動させます。

#### 再生画面へ

表示を再生画面に切り替えます。

#### **4 MET** を何度か押して「NET RADIO」 を選ぶ。

# **2 11カーソル** △ / ▽ を押して再生する放送 局を選ぶ。

- 放送局を選ぶにはⅢカーソル△/▽を押します。
- 選択を確定するには **IIIENTER** を押します。
- メニューを 1 つ前に戻すには、11 RETURN を押します。
- **1 IIIENTER を押して再生する**。 再生中は再生画面が表示されます。



### 11 カーソル △ / ▽

11 ENTER

12 🗖

12 >

#### ■ 再生画面で操作する

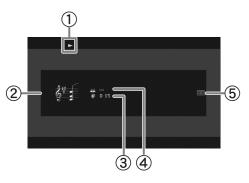

- ① 再生アイコン
- ② チャンネルアート
- ③ 再生時間
- ④ 再生中の放送局名
- 5 操作ボタン

操作可能なボタンが表示されます。詳しくは「再生 画面での操作ボタン」をご覧ください。

フロントパネルの INFO を押して、表示内容を切り替えることができます (☞p.11)。

#### 再生画面での操作ボタン

操作ボタンを使う際はまず  $\square$ ENTER を押します。 その後使いたいボタンを  $\square$ カーソル  $\triangle$  /  $\lor$  で選び、  $\square$ ENTER で決定します。

#### ブックマーク オン

再生中の放送局を「NET RADIO」のブックマークリストに登録します。

#### 再生操作

以下の操作ができます。

口(停止)

再生を中止します。

#### ブラウズ画面へ

表示をブラウズ画面に切り替えます。

# ■ 本機のリモコンでインターネットラジオを操作する

以下のリモコンキーで再生、停止などの操作ができます。

| 10   |           |
|------|-----------|
|      | 冉生します。    |
| 12 🗆 | 再生を停止します。 |

お使いのパソコンでウェブサイトにアクセスして、お好みのインターネットラジオ局を本機に登録することもできます。個人アカウントを作るため本機の vTuner ID とメールアドレスが必要です。詳しくは、ウェブサイトのヘルプをご覧ください。URL: http://yradio.vtuner.com/

#### ご注意

vTuner ID やメールアドレスなどの個人情報を削除するには、アドバンスドセットアップメニューの「INITIALIZE」で「NETWORK」を実行してください(☞p.98)。



**5 MEMORY** 

5 PRESET ^ / ~

11 RETURN

13 数字キー

# ショートカット機能を使う

ショートカットを使って、パソコンや USB デバイスの音楽ファイルや、インターネットラジオ局に直接アクセスすることができます。上記の入力ソースで、40 個のショートカットを設定することができます。

#### ショートカットを登録する

- ショートカットを登録したいファイルや インターネットラジオを再生する。
- 2 **⑤MEMORY を押す。** フロントパネルディスプレイに以下のよう に表示され、空いているプリセット番号が自 動的に選択されます。

Memory Preset -*l*@≦ 01:Empty •**#:**•

プリセット番号(点滅)

ださい。

 IIIRETURN を押すと、操作を中止できます。
 次の手順はそれぞれ 30 秒以内に操作してください。最後に操作してから 30 秒以上経過すると、ショートカット登録が自動で中止されます。 再度登録する場合は、手順 2 からやり直してく **3** ⑤PRESETへ / ~ または **3数字キー**を 押して、割り当てたいプリセット番号を選ぶ。

Memory Preset - @≦ 09:Empty •₩≌•

プリセット番号に使用できるのは、「01」~「40」 です。

**■ 5MEMORY** を押す。

フロントパネルディスプレイに以下のよう に表示され、設定が完了します。

> Memory Preset -*1*<u>8</u>≦ 09:Memorized •**\*\*:•**

## 登録したショートカットを選んで再 生する

**■** ⑤PRESET ∧ / ∨ または 図数字キーを 押して目的の項目が割り当てられたプリセット番号を選ぶ。

選択した番号に割り当てられた曲が再生されます。

#### ご注意

- ショートカットが登録されていないプリセット 番号を選ぶと、「xx:Empty」と表示されます。
- 以下の場合はプリセット番号を選択しても本機が正しく動作しないことがあります。
- 曲を登録したときとは異なる USB デバイス を接続している。
- パソコンの電源がオフになっている、または パソコンがネットワークから切断されている。
- 登録したインターネットラジオ局に一時的に 接続できない、または放送を停止した。
- ディレクトリ内でファイルの位置を移動した。

本機は登録したコンテンツのディレクトリ内における相対的な位置を記憶しています。したがって、ディレクトリ内で音楽ファイルを追加/削除すると、登録した曲が呼び出されないことがあります。そのような場合はショートカットを登録し直してください。 以下はショートカット機能を上手に利用するためのおすすめの方法です。

#### USB デバイス

USB デバイス内にディレクトリをいくつか作成し、その中に音楽ファイルを保存します。次に、それぞれのディレクトリ内の先頭の音楽ファイルをショートカットに登録します。ショートカットで呼び出す音楽ファイルを変更する場合は、ディレクトリは削除せずに、現在登録されている音楽ファイルを新しい音楽ファイルと入れ替えます。

#### パソコン

パソコンにプレイリストを作成します。次に、それぞれのプレイリストの先頭の音楽ファイルをショートカットに登録します。ショートカットで呼び出す音楽ファイルを変更する場合は、プレイリストは削除せずに、現在登録されている音楽ファイルを新しく登録する音楽ファイルと入れ替えます。



#### 4 DOCK 6 INFO

## iPod™/iPhone™ の曲 / 映像を再生する

ヤマハ製 iPod 用ユニバーサルドック(別売 YDS-12 など)を本機に接続すると、本機のリモコンで操作しながら iPod の再生を楽しめます。iPod を再生する際にサウンドプログラムのコンプレストミュージックエンハンサー(ミア.42)を選べば、圧縮オーディオフォーマット(MP3 など)をメリハリの効いたダイナミックな音で再生できます(ミア.40)。

ヤマハ製 iPod 用ワイヤレスシステム (別売 YID-W10) を使えば、本機と iPod/iPhone をワイヤレス接続して再生を楽しめます。

- iPod/iPhone を有線接続して再生するときは 「ヤマハ製 iPod 用ユニバーサルドックの接続」をご覧ください。
- iPod/iPhone をワイヤレス接続して再生するときは 「iPod/iPhone をワイヤレス接続で再生する」(☞p.63) をご覧ください。
- iPod touch、iPod(iPod classic を含むクリックホイール)、iPod nano、iPod mini、iPhone、iPhone 3G、iPhone 3GS に対応しています(2010年3月現在)。
- ヤマハ製 iPod 用ユニバーサルドックを使って iPhone を接続する場合は、YDS-12 をご使用ください。
- iPod の種類やソフトウェアのバージョンによっては、一部の機能が使えない場合があります。
- ヤマハ製 iPod 用ユニバーサルドックの種類により一部の機能が使えないことがあります。ここでは YDS-12 を使って説明します。

# ヤマハ製 iPod 用ユニバーサルドックの接続

リアパネルの DOCK 端子と専用ケーブルを使って接続します。iPod/iPhone をセットする方法は、iPod 用ユニバーサルドックの取扱説明書をご覧ください。

#### ご注意

故障の原因となるため、iPod 用ユニバーサルドックは、本機をスタンバイに切り替えてから接続してください。

電源をオンにして、iPod/iPhone をセットすれば再 生準備は完了です。

iPod connected- @s



本機がスタンバイのときは、iPod 用ユニバーサル ドックに置いた iPod/iPhone を自動で充電します (☞p.71)。

#### iPod/iPhone の操作

iPod/iPhone のセット後は、**④DOCK** を押して入 カソースをDOCKに切り替えるだけでiPod/iPhone を操作できます。

iPod/iPhoneの再生方法には、次の2種類があります。

#### メニュー表示モード:

テレビに表示されるメニューを見ながら iPod/iPhone を再生します。

「コンテンツ画面で iPod/iPhone を操作する (メニュー表示モード)」 (ロア.62) をご覧ください。 シンプル再生モード:

iPod/iPhone の画面を見ながら再生します。 「本機のリモコンで iPod/iPhone を再生する (シンプ ル再生モード)」(☞p.63) をご覧ください。

- iPod 用ユニバーサルドックに置いている間、またはメニュー表示モードで使用している間は、iPod/iPhone 本体を操作できません。
- メニュー表示モードで再生している間、フロントパネルに曲の各種情報(Artist、Album、Song)を表示できます。表示を切り替えるには ⑥INFOを繰り返し押します。
- (iPod touch/iPhone を除く iPod)メニュー表示モードの動作中は、iPod の画面にヤマハロゴが表示されます。ただし、シンプル再生モードではヤマハロゴは表示されません。

#### 4 DOCK

**11**カーソル △ / ▽ / ⊲ / ▷

11 ENTER

11 RETURN

#### iPod™/iPhone™ の曲 / 映像を再生する

# コンテンツ画面でiPod/iPhoneを操作する(メニュー表示モード)

iPod/iPhoneの操作をコンテンツ画面の「再生画面」と「ブラウズ画面」を見ながら行えます。

#### **■** ブラウズ画面で iPod/iPhone を操作 する



- ① リピートアイコン
- ② シャッフルアイコン
- ③ 再生アイコン
- ④ 表示中の階層名
- ⑤ 曲/映像リスト表示
- ⑥ 入力ソースアイコン表示
- (7) 操作ボタン 操作可能なボタンが表示されます。詳しくは「ブラウズ画面での操作ボタン」をで覧ください。
- ⑧ 表示中のリスト番号/リスト総数

#### ブラウズ画面での操作ボタン

#### 10 ページ上へ

#### 10 ページ下へ

曲/映像リストを10ページ単位で移動させます。

#### 1ページ上へ

#### 1ページ下へ

曲/映像リストを1ページ単位で移動させます。

#### 再生画面へ

表示を再生画面に切り替えます。

#### <u>閉じる</u>

映像再生に切り替わり、メニュー表示を閉じます。

- 4DOCKを押して入力ソースをDOCKに切り替える。
- **2 (1)カーソル** △ / ▽ を使って再生したい曲 / 映像(もしくはミュージック、ビデオ)を選び、**(1)ENTER** を押す。 **\*1**
- **3 IIIカーソル** △ / ▽ を使って項目を選び、 **IIIENTER** を押して再生する。

再生中は再生画面が表示されます。 賞2

#### ■ 再生画面で iPod/iPhone を操作する



- ① リピートアイコン \*3
- ② シャッフルアイコン \*3
- ③ 再生アイコン
- ④ アルバムアート
- ⑤ アーティスト名
- ⑥ アルバムタイトル
- ⑦ 操作ボタン 操作可能なボタンが表示されます。詳しくは「再生 画面での操作ボタン」をご覧ください。
- 8 曲名
- ⑨ 残り時間表示
- ⑩ 再生位置バー
- ① 再生時間

#### 再生画面での操作ボタン

操作ボタンを使う際はまず  $\blacksquare$ ENTER を押します。 その後使いたいボタンを  $\blacksquare$ カーソル  $\triangle$  /  $\triangledown$  で選び、  $\blacksquare$ ENTER で決定します。

- 🐞 1:ご使用になっている iPod や iPod 用ユニバーサルドックがビデオファイルのブラウザー機能に対応していない場合は、iPod/iPhone のビデオを表示できません。
- **※2:**ビデオファイル選択時は、左図のアイコンは表示されません。
- **賞3:** これらのアイコンは、オプションメニューの「リピート」または「シャッフル」の設定によって表示が変わります。詳しくは、「iPod/iPhone をシャッフル再生する」または「iPod/iPhone をリピート再生する」をご参照ください(☞p.50)。



#### 再生操作

iPod/iPhone の基本的な再生操作が行えます。

| ▷ (再生)          | 再生を開始します。                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| 口(停止)           | 再生を停止します。                                                |
| 皿 (ポーズ)         | 再生を一時停止します。                                              |
| I✓⊲<br>(スキップ -) | 再生中の曲を曲の先頭までスキップします。曲の先頭で ITENTER を押してスキップすると一つ前の曲に戻ります。 |
| ▷▷<br>(スキップ +)  | 次の曲の先頭へスキップします。                                          |
| ⟨               | 曲を巻き戻します。                                                |
| ▷▷<br>(スキャン+)   | 曲を早送りします。                                                |

#### スクロール切替

アーティスト名やアルバム名、曲名など文字スクロールさせる対象を切り替えます。

#### ブラウズ画面へ

表示をブラウズ画面に切り替えます。

#### 閉じる

映像再生に切り替わり、メニュー表示を閉じます。

## 本機のリモコンでiPod/iPhone を再生する(シンプル再生モード)

本機のリモコンを使ってiPod/iPhoneの基本的な操作(再生、停止、スキップなど)をします。曲情報などは iPod/iPhone の画面で確認できます。 **1 1 1 2 PEC** を押すとシンプル再生モードになります。 もう一度 **1 1 2 PEC** を押すとメニュー表示モードに戻ります。

| 4 роск               | 入力ソースを DOCK(iPod)<br>に切り替えます。                    |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>11</b> カーソル △ / ▽ | 上下の項目にカーソルを移動さ<br>せます。                           |
| 11 RETURN            | メニューを 1 つ前に戻したり、<br>選んだメニューに入ります。                |
| 11ENTER              | 選んだメニューに入ります。                                    |
| 12 <<                | 押し続けている間、巻き戻しします。                                |
| 12 >>>               | 押し続けている間、早送りします。                                 |
| 12 🖂                 | 再生中の曲の先頭にスキップします。さらに繰り返し押せば、1<br>曲ずつ前の曲にスキップします。 |
| 12 >>>               | 次の曲の先頭にスキップします。                                  |
| 12 🗆                 | 再生をストップします。                                      |
| 12 00                | 再生 / 一時停止を切り替えます。                                |
| 12 >                 | 再生 / 一時停止を切り替えます。                                |
| 12REC                | メニュー表示モードとシンプル<br>再生モードを切り替えます。                  |

## iPod/iPhone をワイヤレス接続で 再生する

ヤマハ iPod 用ワイヤレスシステム(別売 YID-W10) を使うと、本機と iPod/iPhone をワイヤレス接続して再生できます。このとき iPod/iPhone は再生のリモコンとして使えます。 **②2** 

# ■ ヤマハiPod用ワイヤレスシステムを接続して再生する

本機のリアパネルにある DOCK 端子へ iPod 用ワイヤレスシステムを専用ケーブルで接続します。詳しくは YID-W10 の取扱説明書をご覧ください。

#### ご注意

事故防止のためiPod用ワイヤレスシステムを接続する前に本機のコンセントを抜いておいてください。

4 DOCK

11 カーソル △ / ▽ / ⊲ / ▷

11 ENTER 11 RETURN

12 🗆

12 00

12 ⊳ 12 ⊲⊲

<u>12</u> ⊳⊳

12 🖂

12 REC

**☆1:**シンプル再生モードで使用している間、iPod/iPhone 本体でも操作できます。

**②2:** 映像信号はワイヤレス接続時には通信できません。

# **EYAMAHA**

# 4 DOCK

#### iPod™/iPhone™ の曲 / 映像を再生する

iPod/iPhoneをトランスミッターに差し込めば準備は完了です。

#### iPod connected- ලුූ •ළු:-



以下の設定をしておくと、本機がスタンバイのとき iPod/iPhone を自動で充電できます。

- 「スタンバイ時充電」を「自動」にする (☞p.71) iPod/iPhone を使って再生を開始します。



- iPod/iPhone を使って再生操作を行うとき、本機 は次のように動作します。(本機がメインゾーンに ある場合)
  - 本機の電源がオンになり、入力ソースが DOCK (iPod) に切り替わります。
  - 本機のスタンバイ中に iPod/iPhone での再生 を始めた場合、本機の電源がオンになり、入力 ソースが DOCK (iPod) に切り替わります。
- 次の操作がされた場合、本機は自動でスタンバイ になります。
  - iPod/iPhone が YID-W10 から外された場合
  - 再生停止後しばらくの間 iPod/iPhone を操作 しなかった場合
- **④DOCK** を押すと入力ソースが DOCK (iPod) に切り替わります。
- 本機のリモコンでオンスクリーンディスプレイ のメニューを操作しているときはこの機能は動 作しません。
- 「入力選択」メニューで「iPod 連動」の「電源と入力連動」が「オフ」になっているときは、本機の電源と入力ソース切り替えは連動しません(sp.71)。

#### ご注意

事故防止のためiPod用ワイヤレスシステムを接続する前に本機のコンセントを抜いておいてください。

- iPod/iPhone で音量調節すると、連動して本機の 音量も最大 0.0dB まで調節されます。
- 「入力選択」メニューで「iPod 連動」の「音量 連動」が「オフ」になっているときは、本機の 音量はiPod/iPhoneの音量調節と連動しません (MPD.71)。
- 極端に大きい音での再生を防止するため、音量が制限される場合があります。その場合は、少しずつ音量を上げてください。

#### ご注意

iPod/iPhone を使った音量調節をするときは、再生音量が予想外に大きくなってしまい、本機やスピーカーの故障の原因となる場合があります。もし再生中に突然音量が上がってしまった際は、すぐに iPod/iPhone を iPod 用ワイヤレスシステムから外してください。「音量の上限」機能を使って最大音量を決めておくと、再生時に不慮の大音量を防止できます(sap.82)。

4 DOCK

**5 MEMORY** 

- 11 カーソル △ / ▽
- 11 ENTER
- 11 RETURN
- 20 OPTION

# Bluetooth®機器の曲を再生する

ヤマハ製 Bluetooth ワイヤレスオーディオレシーバー (別売 YBA-10) を本機に接続すれば、Bluetooth に対応した携帯音楽プレーヤーと本機をワイヤレス接続して再生できます。 **\*1** 

Bluetooth 機器をはじめて再生するには、最初にペアリング(Bluetooth 機器の登録)が必要です。実際にワイヤレス接続する際は、本機側と Bluetooth 機器側の両方でペアリングします。

## ヤマハ製 Bluetooth ワイヤレス オーディオレシーバーの接続

リアパネルの DOCK 端子と専用ケーブルを使って接続します。本機の電源をオンにすれば、Bluetooth ワイヤレスオーディオレシーバーの接続は完了です。



#### ご注意

故障の原因となるため、Bluetooth ワイヤレス オーディオレシーバーは本機をスタンバイに切り 替えてから接続してください。

## Bluetooth 機器のペアリング

Bluetooth 機器とはじめてワイヤレス接続する場合や設定が消去された場合は、必ずペアリングしてください。

ペアリングする際は、必要に応じて Bluetooth 機器 の取扱説明書もご覧ください。

ヤマハ製 Bluetooth ワイヤレスオーディオレシーバーは最大 8 台の Bluetooth 機器とペアリングできます。9 台目の機器がペアリングされた場合は、最も長い間使われていない機器のペアリング設定が消去されます。

- **▲ ④DOCK**を使って入力ソースをDOCKに切り替える。
- **2** ペアリングしたい Bluetooth 機器の電源 を入れ、Bluetooth 機器側をペアリングモードにする。
- **3 ②OPTION** を押してオプションメニュー を表示させ、**①カーソル** △ / ▽ を使って 「Pairing」を選ぶ。



ペアリングを始めるには、ⅢENTERを押す。



- ペアリングを中止するには111RETURNを押します。
- 手順2の後に**⑤MEMORY**を押し続けてペアリングを開始することも可能です。
- 5 Bluetooth 機器が Bluetooth ワイヤレス オーディオレシーバーを認識していることを確認する。

認識している場合は Bluetooth 機器のデバイスリストに「YBA-10 YAMAHA」などと表示されます。

6 Bluetooth 機器のデバイスリストから Bluetooth ワイヤレスオーディオレシー バーを選び、Bluetooth 機器にパスキー 「0000」を入力する。 **※2** 



正常にペアリングされた場合

**7** ペアリングを終了するには ⑪**RETURN** を押す。

※ 1: 本機は Bluetooth プロファイルの A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) に対応しています。

🗳 2: 一部の Bluetooth 機器では、ペアリング実行後に自動でワイヤレス接続することがあります。この場合は「Completed」の代わりに「BT connected」と表示されます。



4 DOCK
11 カーソル △ / ▽
11 ENTER
20 OPTION

#### Bluetooth® 機器の曲を再生する

#### Bluetooth 機器の曲再生

ペアリングが完了したら、次の手順で本機と Bluetooth 機器をワイヤレス接続します。ワイヤレ ス接続が完了すると、Bluetooth 機器の曲が再生可 能になります。

ワイヤレス接続は、Bluetooth 機器側の操作で実行することもできます。

一部の Bluetooth 機器は、自動でワイヤレス接続することがあります。これらの場合、以下の手順は必要ありません。

- **■ ④DOCK**を押して入力ソースをDOCKに切り替える。
- **3** <sup>Ⅲカーソル △ / ▽ を何度か押して 「Connect」を選び、**ⅢENTER** を押す。 **※ 1**</sup>

# BT connected - 82

#### ワイヤレス接続が完了した場合

接続に失敗した場合は「Not found」と表示されます。次の条件を満たしていることを確認し、再度ワイヤレス接続してください。

- 本機とBluetooth機器の両方でペアリングされている
- Bluetooth 機器の電源がオンになっている
- Bluetooth ワイヤレスオーディオレシーバーと Bluetooth 機器が 10 メートル以内に置かれて いる

4 ②OPTION を押して、オプションメニューを閉じる。

**5** Bluetooth 機器を操作して再生する。

Bluetooth 機器の接続を解除するには、もう一度 同じ要領で操作して、オプションメニューで 「Disconnect」を選び、ワイヤレス接続を解除し ます。

<sup>※1:</sup>すでにワイヤレス接続済みの場合は「Disconnect」と表示されます。

# ウェブブラウザーで本機を操作する(ウェブコントロールセンター)

#### ウェブコントロールセンターで操作する

ウェブブラウザーに表示される「ウェブコントロールセンター」から、入力ソースやサウンドプログラムの選択、iPod・ネットワーク・USBの内容の確認、プリセット項目の選択、本機の設定などを行うことができます。

「ネットワーク」メニューの「IP アドレス」(\*\*\*p.85) で本機の IP アドレスを確認し、ウェブブラウザーに入力すると本機へのアクセス・操作が可能になります。

#### ご注意

「ネットワークスタンバイ」が「オン」に設定されていると、本機の電源がスタンバイのときでもウェブコントロールセンターがパソコンに表示されます(\*\*p.85)。

ウェブコントロールセンターをご使用の場合は、「ネット ワークスタンバイ」は「オン」に設定しておくことをおすす めします。



- この機能を使うには、本機とパソコンを正しくネットワークに接続する必要があります。接続について詳しくは、「ネットワークに接続する」(FD.30)をご覧ください。
- Windows XPまたは Windows 7で Internet Explorer 8からアクセスすることをおすすめします。
- 本機の電源がスタンバイのときに、ウェブブラウザーから コントロール信号を受信するかどうかを設定することが できます。
- 本機を操作したいパソコンの MAC アドレスを登録して、操作のできるパソコンを制限することができます。「ネットワーク設定」の「MAC アドレスフィルター」(☞p.85)で、MAC アドレス登録済みのパソコンのみをアクセス可能にするかどうかを設定できます。

# ■ 各ゾーンでのウェブコントロールセンター機能

| 機能                | メインゾーン | ゾーン2 |
|-------------------|--------|------|
| 電源オン / オフ         | 0      | 0    |
| スリープタイマー          | 0      | 0    |
| 入力選択              | 0      | 0    |
| 音量調整              | 0      | 0    |
| ミュートオン / オフ       | 0      | 0    |
| 曲 / チャンネル選択       | 0      | 0    |
| サウンドプログラム         | 0      | _    |
| パーティーモードオン / オフ   | 0      | 0    |
| ウェブブラウザーコントロールの設定 | 0      | 0    |

#### トップメニュー



- ① CONTROL ゾーンコントロールメニューを表示します。
- ② SETTINGS 設定メニューを表示します。
- ③ PARTY MODE パーティーモードをオン/オフします (☞p.86)。
- **④ SYSTEM POWER**全ゾーンの電源をオン / オフします。
- (5) STATUS 各ゾーンの電源をオン/オフします。また、各ゾーンの入力 ソースと音量を表示します。
- MAIN VOLUME メインゾーンの音量調整、およびミュートをします。また、音量調整の単位を変更することもできます。
- **RELOAD**現在の受信ステータスを更新します。

#### ゾーンコントロールメニュー

選択したゾーンを操作します。



- ① PLAY INFO 各ゾーンの入力をコントロールします。
- ② TOP MENU トップメニューに戻ります。
- ③ SCENE キー シーンを選択します。
- ④ POWER選択したゾーンの電源をオン / オフします。また、選択した ゾーンにスリープタイマーをセットすることもできます。
- **⑤ VOLUME**メインゾーンの音量調整、およびミュートをします。また、音量調整の単位を変更することもできます。
- ⑥ RELOAD 現在の受信ステータスを更新します。

#### 設定メニュー

ウェブブラウザーコントロールの設定をします。



1 Zone Rename

Friendly Name とゾーン名を切り替えることができます。 Friendly Name とは、パソコンに接続した機器(本機)の名 称です。

② MAC Filter

本機に MAC アドレスフィルターを割り当てます。ここで設定された MAC アドレスと同一のアドレスを持つパソコンのみが、ウェブコントロールセンターにアクセスできるようになります。

- ③ Auto Reload オートリロード機能(5分でとにステータスを更新する)を オン/オフします。
- ④ Tips 1/Tips 2 ウェブコントロールセンターを使ううえでのヒントを表示します。
- ⑤ Create Link ウェブコントロールセンターの表示をカスタマイズします。
- ⑥ iPhone 賞 1iPhone の拡大率を選択します。
- ⑦ BACK トップメニューに戻ります。
- 8 RELOAD 現在の受信ステータスを更新します。

# 設定する

# 入力ソースごとに入出力の設定をする(入力選択メニュー)

入力選択メニューでは、テレビ画面に表示される入力ソースの名称やアイコンを変更することなどができます。

## 入力ソースの設定を変更する

入力ソースごとの名称やアイコンは、テレビ画面を見 ながら変更することができます。

**1** ⑩ON SCREEN を押す。



**2** ⑪カーソル △ / ▽ を使って「入力選択」 を選び、⑪ENTER を押す。

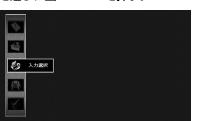

**3 (1)カーソル** ⊲ / ▷ を使って設定を変更したい入力ソースを選び、**(1)カーソル** △ を押す。



**4 (1)カーソル** △ / ▽ を使って操作 / 設定した いメニュー項目を選び、**(1)ENTER** を押す。



選んだメニュー項目にサブメニューがある場合は、 さらに  $\mathbf{m}$ カーソル  $\Delta$  /  $\nabla$  を使って設定したい項目 を選び、  $\mathbf{m}$ ENTER を押す。 **5 (11)カーソル** △ / ▽ を使って選んだ項目の設定を変更する。

**\squareRETURN** を押すと、1 つ前の画面表示に戻せます。手順 $4\sim5$  を繰り返せば、複数項目を設定できます。

**6** 設定を終えるには、⑩ON SCREEN を 押す。



**11**カーソル △ / ▽ / ◁ / ▷

11 ENTER

11 RETURN

11 カーソル △ / ▽ / ◁ / ▷11 ENTER

#### 入力ソースごとに入出力の設定をする(入力選択メニュー)

#### 入力選択メニュー項目

入力選択メニューでは、入力ソースに応じて以下の項目を設定できます。

|                | AV1-7 | V-AUX | AUDIO1-4 | PHONO | MULTI CH | USB | PC | NET RADIO | DOCK (iPod) | DOCK (Bluetooth) | TUNER |
|----------------|-------|-------|----------|-------|----------|-----|----|-----------|-------------|------------------|-------|
| 入力名変更 / アイコン選択 | 0     | 0     | 0        | 0     | 0        | 0   |    |           | 0           | 0                |       |
| デコードモード        | 0     | 0     | 0        |       |          |     |    |           |             |                  |       |
| エンハンサー         | 0     | 0     | 0        | 0     |          | 0   | 0  | 0         | 0           | 0                | 0     |
| DMC からの操作      |       |       |          |       |          |     | 0  |           |             |                  |       |
| スタンバイ時充電       |       |       |          |       |          |     |    |           | 0           |                  |       |
| iPod 連動        |       |       |          |       |          |     |    |           | ○ ७1        |                  |       |
| 映像選択           |       |       |          |       | 0        |     |    |           |             |                  |       |

#### ■ 入力ソースの名前やアイコンを変更する

#### 入力名変更 / アイコン選択

テレビやフロントパネルに表示する各入力ソースの 名前(最大9文字)やアイコンを変更します。



**2** <sup>□|カーソル | ✓ / ▷ を使って変更したい入力ソースのアイコンを選ぶ。</sup>

**3** ⑪カーソル ▽ を押し、⑪ENTER を押す。

**4 <sup>|||</sup>カーソル** △ / ▽ を使って入力する文字 を選び、**|||カーソル** ⊲ / ▷ で選んだ文字 を確定する。

**5** 手順4を繰り返して入力ソース名を入力する。

**1 IIIENTER** を押して入力ソース名を確定する。

- 手順7で「キャンセル」を選んで**IIIENTER** を押すと、操作を中止できます。
- 手順7で「クリア」を選んで IIIENTER を 押すと、手順5で入力した文字を消去でき ます。

#### ■ デジタル音声のフォーマットを固定する

#### <u>デコードモード</u>

再生するデジタル音声のフォーマットをDTSまたは AAC に固定します。たとえば DTS フォーマットの 音声を再生した際にノイズが生じるときは、この項目 で再生フォーマットを DTS に固定してください。

| 自動判別(初期設定) | 入力されたフォーマットに合わせて<br>音声フォーマットが自動で選ばれま<br>す。 |
|------------|--------------------------------------------|
| DTS 固定     | DTS 信号に固定します。DTS 以外の信号が入力されても再生されません。      |
| AAC 固定     | AAC 信号に固定します。AAC 以外の信号が入力されても再生されません。      |

# ■ 圧縮オーディオ (MP3 など) に適したサウンドプログラムを設定する

#### エンハンサー

コンプレストミュージックエンハンサーを有効または無効に します。

| オフ | コンプレストミュージックエンハンサーを無<br>効にします。 |
|----|--------------------------------|
| オン | コンプレストミュージックエンハンサーを有<br>効にします。 |

# ■ ネットワーク上のパソコンから本機を操作する

#### DMC からの操作

本機と同じネットワーク上にあるWindows Media Playerなどの DLNA 対応コントローラーから、本機を操作することができます。

DMC とは「Digital Media Controller (デジタル・メディア・コントローラー)」の略で、ネットワーク上の他の機器を制御できる機器のことです。

| 無効       | DMC からの操作を無効にします。 |
|----------|-------------------|
| 有効(初期設定) | DMC からの操作を有効にします。 |

#### ■ 本機がスタンバイのときに iPod を充電する

#### スタンバイ時充電

本機がスタンバイのときに、iPod 用ユニバーサルドックや iPod 用ワイヤレスシステムにセットしたiPod またはiPhone を充電します。

| 自動(初期設定) | 本機の電源がスタンバイのときでも iPod/iPhone を充電できます。iPod/iPhone の充電中は、フロントパネルの HDMI スルー/iPod チャージインジケーターが点灯します。充電が完了すると自動的に終了し、インジケーターが消灯します。 <b>※1</b> |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| オフ       | iPod/iPhone を充電しません。                                                                                                                     |

#### ■ 本機と iPod/iPhone の動作を連動させる (ヤマハ製 iPod 用ワイヤレスシステム接続時)

#### iPod 連動

本機とヤマハ製iPod 用ワイヤレスシステムを使って接続したiPod の動作を連動させます。

| 電源と入力連動 | 「オン」に設定した場合は、iPod/iPhone を再生すると、自動で本機の電源がオンになり、入力ソースが DOCK(iPod)に切り替わります。また、再生停止後にしばらく iPod/iPhone の操作をしないと、自動で本機の設定がスタンバイモードに変わります。連動機能を無効にしたい場合は、「オフ」に設定してください。 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 音量連動    | 「オン」に設定した場合は、iPod/iPhone の音量調節に連動して本機の音量も調節されます。連動機能を無効にしたい場合は、「オフ」を設定してください。                                                                                     |

# ■ マルチチャンネルの音声ソースを再生しながら他の映像ソースを出力する設定を行う

#### 映像選択

入力ソースを「MULTI CH」にした場合に、映像信号を出力したい端子を選択できます。たとえマルチチャンネルのデジタル音声出力非対応の DVD プレイヤーをお使いの場合でも、マルチチャンネル音声を再生しながら映像を出力することができます。

| オフ(初期設定) | 映像信号を出力しません。                   |
|----------|--------------------------------|
|          | 選択した入力ソースから入力した映像信号を<br>出力します。 |



#### 10 ON SCREEN

- **11**カーソル △ / ▽ / ◁ / ▷
- 11 ENTER
- 11 RETURN

## シーン機能の設定を変更する(シーン選択メニュー)

テレビ画面に表示されるシーン選択メニューを使ってシーン機能(☞p.39)の設定を変更します。

#### シーン選択メニューの表示/設定

シーンごとの名称やアイコンは、テレビ画面を見ながら変更することができます。

┫ 10ON SCREEN を押す。

**2** <sup>Ⅲカーソル △ / ▽ を使って「シーン選択」 を選び、 <sup>Ⅲ</sup>ENTER を押す。</sup>



**4 ①カーソル** △ / ▽ を使って操作 / 設定した いメニュー項目を選び、**①ENTER** を押す。

**5** <sup>Ⅲカーソル △ / ▽ / △ / ▷ を使って設定値 を調整する。</sup>

**\square RETURN** を押すと、1 つ前の画面表示に戻せます。手順  $4\sim5$  を繰り返せば、複数項目を設定できます。

**6** 設定を終えるには、**MON SCREEN** を 押す。

#### シーン選択メニュー項目

| シーン 1 ~ 12 | 登録                         |
|------------|----------------------------|
|            | 呼出                         |
|            | シーン名変更 / アイコン選択<br>(☞p.73) |
|            | リセット (☞p.73)               |

シーン  $5\sim12$  は、シーン選択メニューで編集することができます。

#### ■ シーン設定を登録する

#### 登録

選択中の設定を各シーンに登録します。

#### ■ シーン機能の設定を変更する

#### 呼出

各シーンに登録している入力ソースやサウンドプログラムを呼び出したり、シーン切り替え時に接続している外部機器の電源をオン/オフする機能を設定します。

| OK    | シーンに登録している設定を呼び<br>出します。                                                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| キャンセル | シーンに登録された設定を呼び出<br>しません。                                                           |
| 詳細設定  | 「シーン リモコン連動」機能を有効にしたり、シーンに登録している詳細設定を表示します。さらに詳しい説明は、次の「シーン リモコン連動」や「詳細設定」をご覧ください。 |

#### シーン リモコン連動

シーンの切り替えと連動させて本機に接続しているヤマハBD/DVDプレーヤーやCDプレーヤーの再生を開始します。

| オフ                    | シーン リモコン連動機能を無効にします。                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ヤマハ BD/DVD<br>プレーヤー 1 | 本機にヤマハ B D/D V D プレーヤーを接続している場合は、この項目を選択してください。                          |
| ヤマハ BD/DVD<br>プレーヤー 2 | 「ヤマハ BD/DVD プレーヤー<br>1」を選んでも、本機と外部機器<br>がうまく連動しない場合は、こち<br>らの項目を選んでください。 |
| ヤマハ CD<br>プレーヤー       | 本機にヤマハ C D プレーヤーを接続している場合は、この項目を選んでください。                                 |

#### 詳細設定

シーン機能に登録している詳細設定を表示します。

| 入力設定         | 入力ソースと音声入力選択の設定<br>内容を表示します。                  |
|--------------|-----------------------------------------------|
| HDMI 出力端子    | HDMI OUT 端子を表示します。                            |
| 再生モード        | サウンドプログラムを表示します。                              |
| 音声設定         | トーンコントロール、Adaptive<br>DRC、エンハンサーを表示しま<br>す。   |
| 音場設定         | シネマ DSP 3D モード、セリフ位<br>置調整、拡張サラウンドを表示し<br>ます。 |
| 映像設定         | 映像処理を表示します。                                   |
| 音量           | 音量設定を表示します。                                   |
| リップシンク設<br>定 | リップシンク、ディレイを表示し<br>ます。                        |
| スピーカー設定      | 設定パターン、PEQ 選択を表示します。                          |



4 入力ソース選択キー

9 SCENE

11カーソル△/▽/◁/▷

11 ENTER

# ■ シーンの名前やアイコンを変更する

# シーン名変更 / アイコン選択

本機のフロントパネルディスプレイやTV画面に表示 されるシーンの名前やアイコンを変更します。

- **1 ①カーソル** △ / ▽ を使って「シーン名変 更/アイコン選択」を選んで **①ENTER**を 押す。
- **2 11カーソル** ⊲ / ▷ を使って変更したいシーンのアイコンを選ぶ。



- **3 Ⅲカーソル** ▽ を押して **ⅢENTER を押す**。 シーン名称が編集できる状態になります。
- **4 <sup>|||</sup> 加カーソル** △ / ▽ を使って入力する文字を 選び、**||| カーソル** ⊲ / ▷ で選んだ文字を確 定する。

シーン名称は最大 20 文字です。

- **|**  手順4を繰り返してシーン名称を入力する。
- 6 IIIENTERを押してシーン名称を確定する。

- **7 □カーソル** ▽ を押して「OK」を選ぶ。 別のシーン名称を変更するには、**□ENTER** を押します。
- 手順 7 で 「キャンセル」 を選んで **III ENTER** を 押すと、操作を中止できます。
- 手順7で「クリア」を選んで **IIIENTER** を押すと、手順4で入力した文字を消去できます。
- 登録されているシーンの割り当てを初期状態に戻す

### リセット

選択したシーンに登録されている全ての設定を初期 状態に戻します。

# ■ シーンを簡単に登録する

- **2** シーンに登録したいサウンドプログラム、エンハンサー、HDMI 出力端子などを選ぶ。

シーンには以下の設定を登録できます。**※1** 入力、音声入力選択、HDMI 出力端子、サウンドプログラム、ピュアダイレクトモード、トーンコントロール、Adaptive DRC、エンハンサー、シネマ DSP 3D モード、セリフ位置調整、拡張サラウンド、ビデオ信号処理、マスターボリューム、リップシンク設定、ディレイ、設定パターン、PEQ 選択 **3** フロントパネルディスプレイに「SET Complete」と表示されるまで、**9SCENE** を押し続ける。



SET Complete と表示されたらキーから手を離す

シーンに登録する入力ソースを変更したら、リモコンで操作する外部機器も一緒に変更してください(@P.94)。

# 2)(3)(4) **PANAHA**

#### 10 ON SCREEN

- **11**カーソル △ / ▽ / ⊲ / ▷
- 11 ENTER
- 11 RETURN

# 音場 / サラウンドデコーダーの効果を調節する(サウンドプログラムメニュー)

サウンドプログラムやサラウンドデコーダーは初期設定のままで十分にお楽しみいただけますが、音場の要素(パラメーター)を調節することにより、効果をアレンジできます。映像 / 音声ソースやリスニングルームの音響にあわせて音場効果を調節したい場合は、次のように操作してください。

- **┫** ⑪ON SCREEN を押す。
- **2** <sup>□|カーソル △ / ▽ を使って「サウンドプログラム」を選び □ENTER を押す。</sup>



**4 (1)カーソル** △ / ▽ を使って変更したいパラメーターを選び **(1)ENTER** を押す。



**5** <sup>Ⅲカーソル △ / ▽ / △ / ▷ を使って調整値 を調節し、ⅢENTER を押す。</sup>

編集中のサウンドプログラムに複数の音場パラメーターがある場合は、手順 4 と5を繰り返して他の音場パラメーターも調節できます。

- **6** 編集が終わったら、**MON SCREEN** を押して ON SCREEN メニューを終了する。
- 音場パラメーターを初期状態に戻すには 編集したサウンドプログラムは、簡単な操作で初期 状態に戻すことができます。

手順4の画面で、**①カーソル** Δ / マを使って「リセット」を選んで、**①ENTER** を押します。次の確認メッセージが表示されたら、**①カーソル** d / ▷ を使って「OK」を選んで **①ENTER** を押してパラメーターの初期化を実行してください。



初期化を中止したい場合は、この画面が表示されているときに IIIカーソル d/b を使って「キャンセル」を選んで、IIIENTER を押してください。

# シネマ DSP で調節可能なパラメーター

| パラメーター          | 説明                                                                          |                                        | 設定値                                                                                                            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| エフェクト量の加減       | 音声効果のかかり具<br>合を増減させます。<br>視聴環境に合わせて、<br>効果を確認しながら<br>音場効果のかかり具<br>合を変更できます。 | -6 dB ~ 0 dB ~<br>+3 dB<br>(初期設定 0 dB) | 効果音が小さく感じられる場合または各サウンドプログラムの違いが感じ取れないとき → 設定値を大きくしてください。音がぼんやりと聴こえる場合または音場効果のかかり具合が過剰に感じられるとき → 設定値を小さくしてください。 |
| ディレイ            | 直接音から初期反射<br>音が始まるまでの時<br>間(遅延時間)を調<br>節するパラメーター<br>です。                     | 1 ms ∼ 99 ms                           | 値を大きくするほど音場が遅れて<br>発生します。                                                                                      |
| サラウンド音場<br>の遅れ  | 直接音が出てからサ<br>ラウンド音場が発生<br>するまでの時間を調<br>節するパラメーター<br>です。                     | 1 ms ∼ 49 ms                           |                                                                                                                |
| サラウンドバッ<br>クの遅れ | サラウンドバック音<br>場の遅延時間を調節<br>します(6.1 または<br>7.1 チャンネルで再<br>生しているときのみ<br>有効)。   |                                        |                                                                                                                |
| 音場空間の大きさ        | 空間の広がり感を調<br>節するパラメーター<br>です。                                               | 0.1 ~ 2.0                              | 値を大きくするほど広い空間(部屋)になり、値を小さくするほど狭い空間になります。                                                                       |
| サラウンド音場<br>の広さ  | サラウンド音場の広<br>がり感を調節するパ<br>ラメーターです。                                          |                                        |                                                                                                                |
| サラウンドバッ<br>クの広さ | サラウンドバック音場<br>の広がり感を調節する<br>パラメーターです。                                       |                                        |                                                                                                                |
| 響きの強さ           | 初期反射音の減衰特性を決めるパラメーターです。                                                     | 0~10                                   | 値を大きくするほど、ライブな<br>(反響が多い) 音場になり、値を小<br>さくするほどデッドな(反響が少                                                         |
| サラウンド音場<br>の響き  | サラウンド音場の減<br>衰量を調節するパラ<br>メーターです。                                           |                                        | ない)音場になります。                                                                                                    |
| サラウンドバッ<br>クの響き | サラウンドバック音<br>場の減衰量を調節す<br>るパラメーターです。                                        |                                        |                                                                                                                |

| パラメーター  | 説明                                                                   |             | 設定値                                                                                           |
|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 残響時間    | 後部残響音が減衰していく時間を調節するパラメーターです。約 1 kHz の残響音が 60dB 減衰するのにかかる時間を基準にしています。 | 1.0 ∼ 5.0 s | 値を小さくするほど残響音が早く<br>減衰します。長めの残響時間を設<br>定すれば豊かな残響音に、短めの<br>残響時間を設定すればすっきりし<br>た残響音になります。        |
| 残響音の遅れ  | 残響音が発生し始める<br>までの時間を調節する<br>パラメーターです。                                | 0 ~ 250 ms  | 値を大きくするほど残響音が初期<br>反射音より遅れて発生するように<br>なります。同じ「残響時間」でも、<br>「残響音の遅れ」を長くしていくと<br>大きな空間の残響感になります。 |
| 残響音の強さ  | 後部残響音のレベル<br>を調節するパラメー<br>ターです。                                      | 0 ~ 100%    | 値を大きくするほど後部残響音の<br>レベルが大きくなり、余韻が強く<br>感じられます。値を小さくするほ<br>ど後部残響音のレベルが小さくな<br>り、余韻が弱く感じられます。    |
| デコーダー選択 | MOVIE カテゴリー<br>のサウンドプログラ<br>ムを使用する際に、                                | PLIIx ムービー  | Dolby Pro Logic IIx Movie<br>(Dolby Pro Logic II Movie) デ<br>コーダーを使用します。                      |
|         | 組み合わせて使用するサラウンドデコーダーを選択します。 <b>※1</b>                                | Neo:6 シネマ   | DTS Neo:6(Cinema)デコー<br>ダーを使用します。                                                             |

- **※ 1:** MOVIE、ENTERTAINMENT カテゴリーにある以下のサウンドプログラムは、サラウンドデコー ダーを変更できません。
  - ・モノムービー ・スポーツ ・アクションゲーム ・ロールプレイングゲーム・ミュージックビデオ

# 音場 / サラウンドデコーダーの効果を調節する(サウンドプログラムメニュー)

# サラウンドデコーダーで調節できるパラメーター

| デコーダー            | パラメーター       | 説明                                                                                                                             | 設         | 定値       |
|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| PLIIx ミュー<br>ジック | パノラマ         | フロント音場の広がり感を調節します。オンにするとフロント L/R<br>チャンネルの音声を左右に大きく回り込ませることで、広がり感を調節できます。                                                      | オン/オフ     | 初期設定オフ   |
|                  | センターの<br>広がり | センターチャンネルの音声を、好み<br>に合わせて左右方向に振り分けるパ<br>ラメーターです。0 にするとセン<br>タースピーカーのみ、7 にするとフ<br>ロントスピーカーからのみセンター<br>チャンネルの音声が出力されます。          | 0~7       | 初期設定3    |
|                  | ディメン<br>ション  | フロント音場とサラウンド音場のレベル差を調節するパラメーターです。再生するソフトによって生じるフロント側とサラウンド側のレベル差を調節できます。 — (マイナス) (に設定するほどサラウンド側が、+ (プラス) に設定するほどフロント側が強くなります。 | -3 ~ +3   | 初期設定O    |
| Neo:6 ミュー<br>ジック | センターイ<br>メージ | フロント音場の広がり感を調節する<br>パラメーターです。設定値を小さく<br>するとフロント音場の広がりが大き<br>くなり、大きくすると狭く(セン<br>ターへの定位が強く)なります。                                 | 0.0 ~ 1.0 | 初期設定 0.3 |

# 特定のサウンドプログラムで調節できるパラメーター

| サウンド<br>プログラム          | パラメーター               | 説明                                                                                   |           | 設定値                                                                                                        |
|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2ch ステレオ               | ダイレクト                | アナログ音声を再生している場合は、トーンコントロールなどの状態に応じて、自動でDSP回路とトーンコントロール回路をバイパスできます。より高音質な音声を楽しみたいときに使 | 自動 (初期設定) | トーンコントロールの<br>「Bass」と「Treble」<br>の両方が OdB であれ<br>ば、DSP 回路とトーン<br>コントロール回路をバ<br>イパスして出力します。<br>回路をバイパスしません。 |
| 7ch                    | センター音量               | 用します。<br>センターチャンネルの音量                                                                | 0~100%    | 初期設定 100%                                                                                                  |
| 7611<br>ステレオ <b>थ1</b> | ピンター日里               | を調節します。                                                                              | 0~100%    | 初期設定 100%                                                                                                  |
|                        | サラウンド<br>左音量         | サラウンド L チャンネル<br>の音量を調節します。                                                          | 0~100%    | 初期設定 100%                                                                                                  |
|                        | サラウンド<br>右音量         | サラウンド R チャンネル<br>の音量を調節します。                                                          | 0~100%    | 初期設定 100%                                                                                                  |
|                        | サラウンド<br>バック音量       | サラウンドバックチャンネ<br>ルの音量を調節します。                                                          | 0~100%    | 初期設定 50%                                                                                                   |
|                        | サラウンド<br>バック左音量      | サラウンドバック L チャン<br>ネルの音量を調節します。                                                       | 0~100%    | 初期値 35%                                                                                                    |
|                        | サラウンド<br>バック右音量      | サラウンドバック R チャン<br>ネルの音量を調節します。                                                       | 0~100%    | 初期値 35%                                                                                                    |
|                        | フロントプ<br>レゼンス左<br>音量 | フロントプレゼンス L<br>チャンネルの音量を調節し<br>ます。                                                   | 0~100%    | 初期値 33%                                                                                                    |
|                        | フロントプ<br>レゼンス右<br>音量 | フロントプレゼンス R<br>チャンネルの音量を調節し<br>ます。                                                   | 0~100%    | 初期値 33%                                                                                                    |

※ 1:本機に接続されたスピーカーの有無によって、設定できるチャンネルは変化します。

# **PANAHA**

#### 10 ON SCREEN

- 11カーソル △ / ▽ / ◁ / ▷
- 11 ENTER
- 11 RETURN

# 詳細機能を設定する(設定メニュー)

スピーカーバランスの手動調整や HDMI 関連の各種設定など、本機の詳細機能は設定メニューで設定できます。

# 設定メニューの表示/設定

設定メニューは、テレビ画面を見ながら操作できます。

◀ ⑩ON SCREEN を押す。

**2** ⑪カーソル △ / ▽ を使って「設定」を選び ⑪ ENTER を押す。



**3 (1)カーソル** △ / ▷ を使って設定を変更したい項目を選び **(1)ENTER** を押す。



# 設定メニューの種類

| スピーカー設定       | スピーカーの有無や音量バランス<br>調整など、スピーカーの各種要素<br>(パラメーター)を設定します<br>(**p.78)。                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 音声設定          | 音声/映像のずれの調整や最大音量の設定など、音声出力関連の機能を設定します(☞p.82)。                                                      |
| 映像設定          | 映像信号変換時の設定(解像度やアスペクト比)など、映像出力に関する機能を設定します(☞p.83)。                                                  |
| HDMI 設定       | HDMI コントロール機能のオン/<br>オフ切り替え、アナログ映像の<br>HDMI 変換時の設定(解像度やア<br>スペクト比)など、HDMI に関す<br>る機能を設定します(☞p.84)。 |
| ネットワーク<br>設定  | IP アドレスや MAC アドレスフィルターなどのネットワークステータスを設定します (**p.85)。                                               |
| マルチゾーン設定      | ゾーン 2 のスピーカー音量の調整<br>など、マルチゾーンに関する機能<br>を設定します (☞p.86)。                                            |
| ファンクション<br>設定 | オートパワーダウン機能の設定な<br>ど、本機をより便利に使うための<br>機能を設定します (**ア.88)。                                           |
| 表示言語          | TV 画面に表示する項目名やメッセージの言語を設定します (**p.91)。                                                             |

**4 ⑪カーソル** △ / ▽ を使って設定したい項目を選び **⑪ENTER** を押す。



選んだメニュー項目にサブメニューがある場合は、 さらに **(1)カーソル** Δ / マ を使って設定したい項 目を選び、**(1)ENTER** を押す。

**5 11 1カーソル** △ / ▽ / ⊲ / ▷ を使って選ん だ項目の設定を変更する。

**\squareRETURN** を押すと、1 つ前の画面表示に戻せます。手順  $4\sim5$  を繰り返せば、複数項目を設定できます。

**6** 設定を終えるには **MON SCREEN** を押す。

# スピーカーのパラメーター設定



# スピーカー設定項目

| 自動測定 | 自動でスピーカー設定を最適化します。     |
|------|------------------------|
| 手動設定 | 手動でスピーカーのパラメーターを調整します。 |

# ■ 自動でスピーカー設定を測定する

#### 自動測定

YPAO を使って自動的にスピーカー構成を最適化します (🖙 簡易ガイド、p.32)。

# ▮ 手動でスピーカー設定を変更する

# 手動設定

手動で次のパラメーターが設定できます。



| 設定パターン<br>選択   | 2 つのスピーカーの設定パターンを登録して<br>切り替えます。                                     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| 設定データ<br>コピー   | 設定パターンをコピーします。                                                       |
| パワーアンプ割<br>り当て | 一覧からお好みのスピーカー構成を選んで設<br>定します。                                        |
| 構成             | スピーカーの大きさの設定や、低音域成分の<br>下限周波数を設定など、手動でスピーカー設<br>定を調整します。             |
| 距離             | スピーカーごとにリスニングポジションとの<br>距離を設定し、各スピーカーの音が同時にリ<br>スニングポジションに届くよう調節します。 |
| 音量             | 本機に接続されているスピーカーごとに音量 を調節します。                                         |
| パラメトリック<br>EQ  | 本機に搭載されたイコライザーを使って音色<br>を調節します。                                      |
| テストトーン         | テストトーン出力のオン / オフを切り替えます。                                             |

# 設定パターン選択

「パワーアンブ割り当て」、「構成」、「音量」、「距離」、「パラメトリック EQ」の設定を2パターン登録し、両パターンを切り替えて使用することができます。

スピーカーを自動調整(YPAO)した場合は、その結果が選択中のパターンに登録されます。

# 設定データコピー

設定パターンをコピーします。

|          | パターン 1 の設定をパターン 2 にコピーし<br>ます。 |
|----------|--------------------------------|
| パターン 2▶1 | パターン 2 の設定をパターン 1 にコピーします。     |

# ■ スピーカー構成を本機に割り当てる

# パワーアンプ割り当て

本機では通常の7.1 チャンネルのスピーカー接続に加えて、プレゼンススピーカー、バイアンプ接続、マルチゾーン機能を使うことによりさらに多様なスピーカー構成が可能です。



| 7ch Normal        | 7 チャンネルのスピーカーを使用する場合に<br>選びます。また、7 チャンネルのスピーカー<br>構成にプレゼンススピーカーを加える場合<br>や、5 チャンネルのスピーカーを使用する場<br>合もこの設定を選びます(☞ 簡易ガイド)。 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7ch +1ZONE        | 7 チャンネルのスピーカーをメインルームで使用し、さらに別の部屋(ゾーン 2)でスピーカーを使用する場合に選びます(exp.17)。                                                      |
| 5chBI-AMP         | 左右のフロントスピーカーをバイアンブ接続<br>して、5 チャンネルのスピーカーを使用する<br>場合に選びます(☞p.17)。                                                        |
| 5chBI-AMP +<br>SB | 左右のフロントスピーカーをバイアンブ接続すると同時に、サラウンドバックスピーカーを外部アンプに接続して使用する場合に選びます(☞p.18)。                                                  |

# ■ スピーカーの各種パラメーターを手動設定する

# 構成

本機に接続したスピーカーの表示、またはサイズを調整します。



「構成」メニューには、スピーカーの大きさ(大または小)を設定するパラメーターがあります。「小」に設定したスピーカーの低音域は、サブウーファー(サブウーファーが無効な場合はフロントスピーカー)から出力されます。目安としてご使用になるスピーカーのウーファー部口径が 16cm以上の場合は「大」、16cm未満の場合は「小」に設定してください。

| 設定項目 |                                        | 設定値         |                                                                                                          |  |
|------|----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| フロント | フロントスピー<br>カーのサイズを選<br>択します。 <b>¥1</b> | 大           | フロントスピーカーが大きい場合に選択します。<br>フロントチャンネルの全帯域がフロントスピー<br>カーから出力されます。<br>サブウーファーを接続していない場合は、自動<br>的に「大」が選択されます。 |  |
|      |                                        | 小<br>(初期設定) | フロントスピーカーが小さい場合に選択します。<br>フロントチャンネルの低音域の音声は、サブ<br>ウーファーから出力されます。 <b>※2</b>                               |  |
| センター | センタースピー<br>カーのサイズを選<br>択します。           | 大           | センタースピーカーが大きい場合に選択します。<br>センターチャンネルの全帯域がセンタースピー<br>カーから出力されます。                                           |  |
|      |                                        | 小<br>(初期設定) | センタースピーカーが小さい場合に選択しま<br>す。 <b>※2</b>                                                                     |  |
|      |                                        | 無           | センタースピーカーを接続していない場合に選択<br>します。センターチャンネルの音声はフロントス<br>ピーカーに振り分けられます。                                       |  |

| 設             | 定項目                                                                   | 設定値            |                                                                                                                                                 |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| サラウンド         | サラウンドスピー<br>カーのサイズを選<br>択します。                                         | 大              | サラウンドスピーカーが大きい場合に選択します。サラウンドチャンネルの全帯域がサラウンドスピーカーから出力されます。                                                                                       |  |
|               |                                                                       | 小<br>(初期設定)    | サラウンドスピーカーが小さい場合に選択します。 <b>※2</b>                                                                                                               |  |
|               |                                                                       | 無              | サラウンドスピーカーを接続していない場合に選択します。再生ソースのサラウンドチャンネルの<br>音声はフロントスピーカーに振り分けられま<br>す。 <b>3 *4</b>                                                          |  |
| サラウンド<br>バック  | サラウンドバック<br>スピーカーのサイ                                                  | 大1台            | 大きいサラウンドバックスピーカーを 1 つ接続<br>している場合に選択します。                                                                                                        |  |
|               | ズを選択します。<br><b>※5 ※6</b>                                              | 大2台            | 大きいサラウンドバックスピーカーを 2 つ接続<br>している場合に選択します。                                                                                                        |  |
|               |                                                                       | 小 1 台          | 小さいサラウンドバックスピーカーを 1 つ接続<br>している場合に選択します。 🗳 <b>2</b>                                                                                             |  |
|               |                                                                       | 小2台<br>(初期設定)  | 小さいサラウンドバックスピーカーを2つ接続<br>している場合に選択します。 <b>※2</b>                                                                                                |  |
|               |                                                                       | 無              | サラウンドバックスピーカーを接続していない場合に選択します。サラウンドバックチャンネルの音声はサラウンド L/R スピーカーおよびサブウーファー(ない場合はフロントスピーカー)に                                                       |  |
|               |                                                                       |                | 振り分けられます。                                                                                                                                       |  |
| フロントプ<br>レゼンス | フロントプレゼン<br>ススピーカーの有                                                  | 使用する<br>(初期設定) | フロントプレゼンススピーカーを接続している<br>場合に選択します。                                                                                                              |  |
|               | 無を設定します。                                                              | 使用しない          | フロントプレゼンススピーカーを接続していな<br>い場合に選択します。                                                                                                             |  |
| サブウー<br>ファー   | サブ無まないときいってきないときに、一の音がもといってもがりいったがりいったがりいったがりが近くなったがいったがいったがあったがあります。 | 使用する<br>(初期設定) | サブウーファーが接続されているときに選択します。再生ソースのLFE(低域効果音)チャンネルの音声と、他のスピーカーから振り分けられた低音域の音声がサブウーファーから出力されます。後7また、低音が物足りないときやはっきりしないときに、サブウーファーの位相を調節して音像をはっきりさせます。 |  |
|               |                                                                       |                | 正相(初期設定)<br>サブウーファーの位相を反転しません。<br>逆相<br>サブウーファーの位相を反転します。                                                                                       |  |
|               |                                                                       | 使用しない          | サブウーファーを接続していないときに選択します。この場合、サブウーファーから出力される低音域の音声はフロントスピーカーから出力されます。                                                                            |  |



# ① カーソル △ / ▽ / ◁ / ▷② ENTER

#### 詳細機能を設定する(設定メニュー)

| · ·                          | 定項目                                          |                                                                                             | 設定値                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| エクストラ<br>ベース<br><b>※8 ※9</b> | フロントチャンネ<br>ルの低音域の音声<br>をサブウーファー<br>で再生するか、サ | オフ (初期設定)                                                                                   | フロントスピーカーの大きさに応<br>じて、フロントスピーカーまたは<br>サブウーファーのどちらか一方か<br>ら低音域の音声が出力されます。 |
|                              | ブウーファーとフ<br>ロントスピーカー<br>の両方で再生する<br>かを設定します。 | オン                                                                                          | サブウーファーとフロントスピー<br>カーの両方から低音域の音声が出<br>力されます。                             |
| 低音クロスオーバー                    | サイズが「小」に設定されたスピーカーから出力される、低音域成分の下限周波数を設定します。 | 40Hz、<br>60Hz、<br>80Hz<br>(初期設定)、<br>90Hz、<br>100Hz、<br>110Hz、<br>120Hz、<br>160Hz、<br>200Hz | 設定値よりも低い周波数の音声は、<br>サブウーファーまたはフロントス<br>ピーカーから出力されます。 <b>※10</b>          |

- **② 1:**「サブウーファー」が「使用しない」の場合は、自動的にフロントスピーカーのサイズが「大」になります。
- **②2:** [低音クロスオーバー] を設定するとサブウーファーへ送られる低音の周波数帯を設定できます。
- **※3:** [無] に設定した場合、実際にスピーカーが接続されていても、サラウンドスピーカー(およびサラウンドバックスピーカー)から音声は出力されません。
- **※ 4:** 「無」に設定されている間、サウンドプログラムがバーチャルシネマ DSP モードに切り替わります。
- **省5:** サラウンドスピーカーが無効な場合、サラウンドバックスピーカーは自動で「無」に切り替わります。
- **瞥6:** 再生ソースに含まれるサラウンドバックチャンネルの音声は、ここで設定した 内容に応じて 1 つにミックスされたり(6.1 チャンネルの場合)、サラウンドス ピーカーへと振り分けられたり(5.1 チャンネルの場合)して出力されます。
- **\* 7:** 「エクストラベース」の設定を変更すると、サブウーファーとフロントスピーカーの両方から低音域の音声を出力できます。
- **省8:**「サブウーファー」を「使用しない」、または「フロント」を「小」に設定しているときは表示されません。
- **♥9:**「サブウーファー」を「使用しない」に設定した場合や「フロント」を「小」に 設定したときは、「オフ」(初期値)から変更できません。
- ※ 10: お使いのサブウーファーが音量やクロスオーバー周波数の調節機能を装備している場合は、サブウーファー側のクロスオーバー周波数を最大に設定し、音量を約半分(または半分よりやや小さめ)に調節してください。

# ■ スピーカーの設置間隔を手動で設定する

# 距離

スピーカーごとにリスニングポジションとの距離を設定し、各スピーカーの音が 同時にリスニングポジションに届くよう調節します。

- **2 111カーソル** △ / ▽ を使って設定したいスピーカーを選択し、**111ENTER** を押す。
- **3 ①カーソル** ⊲ / ▷ を使ってスピーカーとリスニングポジションの間隔を設定する。

| 設定範囲 | $0.30 \text{ m} \sim 24.00 \text{ m}  (1.0 \text{ ft} \sim 80.0 \text{ ft})$ |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 初期設定 | 3.00 m (10.0 ft)                                                             |
| 設定単位 | 0.05 m (0.2 ft)                                                              |

距離の値は、設定単位ごとに設定されます。例えば「メートル」で数値を変更 した後に設定単位を「フィート」にしても、「メートル」で設定した数値は反映 されません。

# ■ スピーカーごとに音量を調節する

# <u>音量</u>

本機に接続したスピーカーごとに音量を調節します。

# 音量を調節するには

**⑪カーソル**△/▽を使ってスピーカーを選択し、**⑪ENTER**を押します。そのあと **⑪カーソル** ⊲/▷ を使って音量を調節します。

音量を調節する際は、よくお使いになる入力ソースを再生して、実際に出力される音量を確かめながら微調整することをおすすめします。

| 設定範囲 | $-10.0 \text{ dB} \sim +10.0 \text{ dB}$ |  |
|------|------------------------------------------|--|
| 初期設定 | 0.0 dB                                   |  |
| 設定単位 | 0.5 dB                                   |  |



#### 10 ON SCREEN

11 カーソル △ / ▽ / ◁ / ▷

11 ENTER

# ■ イコライザーを使って音色を調節する

# パラメトリック EQ

パラメトリックイコライザーを使って音色を調節します。

| 設定項目                                                            |                                                                          | 設定値             |                                                                                                                                                                  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                 |                                                                          | 工业与生            |                                                                                                                                                                  |  |  |
| PEQ 選択                                                          | 使用するイコ<br>ライザーの種<br>類を選びます。                                              | 手動編集            | 手動でイコライザーを調節します。詳<br>しくは「手動でイコライザーを調節す<br>るには」をご覧ください。                                                                                                           |  |  |
|                                                                 |                                                                          | フラット            | 各スピーカーの特性を均一(フラット)<br>にします。                                                                                                                                      |  |  |
|                                                                 |                                                                          | フロントに<br>近似     | フロント左/右スピーカーの特性に、<br>各スピーカーの特性を合わせます。                                                                                                                            |  |  |
|                                                                 |                                                                          | ナチュラル           | すべてのスピーカーの音質を、高域特性を下げた状態に揃えます。高域がきつく聞こえるときに設定してください。                                                                                                             |  |  |
|                                                                 |                                                                          | 使用しない           | イコライザーを使用しません。                                                                                                                                                   |  |  |
| PEQ データ<br>コピー                                                  | 「自動測定」<br>で得られた3<br>種類のパラメ<br>トリックイコ<br>ライザータイプの中から1<br>種類を選集エリアにコピーします。 | フラット ><br>手動編集  | バラメトリックイコライザー「フラット」の値を手動編集エリアにコピーします。                                                                                                                            |  |  |
|                                                                 |                                                                          | フロント ><br>手動編集  | パラメトリックイコライザー「フロント」の値を手動編集エリアにコピーします。                                                                                                                            |  |  |
|                                                                 |                                                                          | ナチュラル<br>> 手動編集 | パラメトリックイコライザー「ナチュ<br>ラル」の値を手動編集エリアにコピー<br>します。                                                                                                                   |  |  |
| フロント左 /<br>フロント右 /<br>センター /<br>サラウンド左 /<br>サラウンド右 /<br>サラウンド   | 手動で編集し<br>ます。「PEQ選<br>択」で「手動編<br>集」を選択して<br>ください。                        | バンド /<br>ゲイン    | バンドを選択し、ゲインを調節します。<br>バンドは#1~#7の7つ(サブウーファーの場合は#1~#4の4つ)から選びます。それぞれのバンドは、あらかじめ中心周波数が設定されています。                                                                     |  |  |
| バック左 /<br>サラウンド<br>バック右 /<br>フロント<br>プレゼンス左 /<br>フロント<br>プレゼンス右 |                                                                          | 周波数 /<br>ゲイン    | 中心周波数とゲインを調節します。<br>中心周波数は、#1 ~ #4 のパンドでは31.3Hz ~ 16.0kHz、#5 ~ #7<br>のパンドでは500.0Hz ~ 16.0kHz<br>の範囲で選べます。サブウーファーの<br>#1 ~ #4 のパンドでは31.3Hz ~<br>250.0Hz の範囲で選べます。 |  |  |
|                                                                 |                                                                          | Q/ ゲイン          | 周波数帯域の帯域値とゲインを調節します。<br>帯域値は、0.500 ~ 10.080 の範囲で選べます。                                                                                                            |  |  |
|                                                                 |                                                                          | リセット            | 各スピーカーの特性を初期設定状態に<br>戻します。                                                                                                                                       |  |  |

- 手動でイコライザーを調節するには
- ①カーソル△/▽を使って調整したいスピーカーを選び①ENTER を押す。
- **2 ①カーソル** △ / ▽ を使って「バンド / ゲイン」、「周波数 / ゲイン」 または「Q/ ゲイン」を選び **①ENTER** を押す。
- **3 11カーソル** △ / ▷ を使ってパラメーターを調節し、**11カーソル** △ / ▽ を使ってゲインを調節する。

ゲインはそれぞれのパラメーターのレベルの強さを表します。0.5dB ごとに、 $-20.0dB \sim +6.0dB$  の範囲で調節できます。



- ⅢENTERを押して編集画面を閉じる。
- **■** 手順 1 ~ 3 を繰り返して他のパラメーターを調節する。

各スピーカーの設定を初期設定に戻すには、「リセット」の「はい」を選んで **IIIENTER** を押してください。

高調整が終わったら、⑩ON SCREEN を押して設定を終了する。

# 詳細機能を設定する(設定メニュー)

# ■ テストトーンを出力する

# テストトーン

テストトーン出力のオン/オフを切り替えます。

| 設定値      | 説明             |
|----------|----------------|
| オフ(初期設定) | テストトーンを出力しません。 |
| オン       | テストトーンを出力します。  |

テストトーンは本機を設定するさまざまな状況で使用できます。たとえばスピーカーごとに 音量調整する場合 (☞p.80) や、パラメトリックイコライザーを調節するときにテストトーンを出力すれば、実際の効果を確認しながら設定できます。設定を「オフ」に戻すか、セットアップメニューを終了すると、テストトーンの出力は停止します。

# 音声出力の設定

#### 音声設定



|              | 設定項                                 | 頁目                                                                                                  |                               | 設定値                              |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| リップシンク<br>設定 | 映像と音声の<br>出力タイミン<br>グのずれを調<br>節します。 | 自動補正<br>映像/音声のタイミング自<br>動補正(オートリップシン<br>ク)に対応しているテレビ<br>と本機をHDMI接続してい<br>る場合に、出力タイミング<br>を自動で補正します。 |                               | 補正機能に対応して<br>ます。必要であれば<br>節できます。 |
|              |                                     | 手動補正<br>補正時間を手動で調整します。テレビ側がオートリップシンクに対応していない<br>場合に使用します。                                           | 0 ms ~<br>250 ms<br>(1 ms 単位) | 初期設定 O ms                        |

|                       | 設定項目                                                                      |                                                      | 設定値                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ダイナミック<br>レンジ         | Dolby Digital や DTS 信号を再生した場合<br>に、ダイナミックレンジを調節する方法を<br>選びます。             | 最大<br>(初期設定)<br>標準                                   | 入力された信号を補<br>正せず、そのまま再<br>生します。<br>一般的な家庭用とし<br>て推奨するダイナ                                                                                            |
|                       |                                                                           | 最小 / 自動                                              | ミックレンジで再生<br>します。<br>(最小) Dolby                                                                                                                     |
|                       |                                                                           |                                                      | TrueHD 信号以外のビットストリーム信号<br>再生時に、夜間や小市子<br>量でも聴きやすいダイナミックレンジに調節<br>します。<br>(自動) Dolby<br>TrueHD 信号再生時<br>に、入力信号からの情<br>報に基づいてダイナ<br>ミックレンジを調節し<br>ます。 |
| 音量の上限                 | 誤って音量が上がりすぎないように、最大音量を設定します。初期設定では、最大音量(+16.5 dB)まで出力できます。                | - 30.0 dB ~<br>+15.0 dB、<br>+16.5 dB<br>(単位 5.0 dB)  | 初期設定<br>+16.5 dB                                                                                                                                    |
| 音量の初期値                | 電源をオンにした直後の音量を設定します。<br>「オフ」に設定した場合は、前回電源をスタンバイにしたときの音量が適用されます。 <b>※1</b> | オフ、<br>ミュート、<br>- 80 dB ~<br>+16.5 dB<br>(単位 0.5 dB) | 初期設定 オフ                                                                                                                                             |
| ピュアダイレ<br>クトモード       | 本機から出力する映像信号をピュアダイレクトモードで出力するかどうか選びます。                                    | 自動<br>(初期設定) <b>②2</b>                               | 映像(またはコンテンツ画面)を表示する入力ソースを選択中に自動で映像信号を出力します。                                                                                                         |
|                       |                                                                           | ビデオ オフ                                               | 壁紙を含めたすべて<br>の映像信号を自動出<br>力しません。                                                                                                                    |
| Adaptive<br>DSP Level | 本機の音量と DSP レベルを連動して調節<br>します。音量を小さくすると、DSP レベル<br>は自動的に強くなります。            | オフ<br>オン<br>(初期設定)                                   | DSP レベルを自動的に調節しません。<br>DSP レベルを自動的に調節します。<br>また、自動補正による音場効果も調節します。                                                                                  |

☆1:「音量の上限」の設定値が「音量の初期値」の設定値よりも小さい場合、「音量の上限」の設定が優先されます。

※2:映像信号が入力されていないときは、壁紙のみを表示します。

# 映像出力の設定

#### 映像設定



# ■ アナログ端子間の映像信号を変換する

# アナログ端子間変換

アナログ端子間のビデオコンバージョン機能をオン/オフします(コンポーネント、D4 ビデオ、ビデオ端子)。

| 設定値      | 説明                     |  |  |
|----------|------------------------|--|--|
| オフ       | アナログ端子間の映像信号変換を無効にします。 |  |  |
| オン(初期設定) | アナログ端子間の映像信号変換を有効にします。 |  |  |

- HDMI 入力端子に映像信号を入力している、または 1080p アナログ映像信号を入力している場合以外、アナログから HDMI へのビデオコンバージョン機能は常に有効です。
- 走査線 480 と 576 をもつ映像信号を相互に変換することはできません。
- 480p、1080i、720p 信号は MONITOR OUT/ZONE OUT 端子(S ビデオおよびコンポジットビデオ)から出力されません。
- 変換された映像信号は、MONITOR OUT/ZONE OUT 端子へのみ出力されます。
- 外部機器を使って録画するときは、再生機器と同じ種類の映像接続を行ってください。
- 特殊な映像信号を出力する機器(ゲーム機など)を本機のコンポジットビデオ端子または S ビデオ端子に接続した場合、映像が正しく出力されなかったり、信号が変換されなかっ たりすることがあります。このような場合は「アナログ端子間変換」を「オフ」に設定してください。

# ■ HDMI 信号変換時の映像を設定する

# 信号処理

HDMI 端子から入力した映像信号を処理します。

| 設定値      | 内容                                                       |
|----------|----------------------------------------------------------|
| オフ(初期設定) | HDMI 入力信号を処理しません。HDMI 入力信号に対する映像の設定は無効になります。             |
| オン       | HDMI 入力信号を処理します。「オン」を選択すると、次に HDMI 入力信号に対する映像の設定画面に移ります。 |

「信号処理」を「オン」に設定すると、「解像度」および「アスペクト」の設定ができます。

|       | 設定項目                                                                        |                 | 設定値                                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 解像度   | 象度 映像入力信号を HDMI OUT 端子から出力するときに解像                                           | 自動判別<br>(初期設定)  | 出力先のテレビの解像度に応じて自動で信号を変換して出力します。                    |
|       | 度を変換します。<br>各入力信号は以下の信号に変                                                   | 480p            | 480p 信号に変換して出力します。                                 |
|       | 合人力信号は以下の信号に変<br>  換できます。                                                   | 720p            | 720p 信号に変換して出力します。                                 |
|       | • 480i → 480p / 720p /<br>1080i / 1080p<br>• 480p → 720p / 1080i /<br>1080p | 1080i           | 1080i 信号に変換して出力します。                                |
|       |                                                                             | 1080p           | 1080p 信号に変換して出力します。                                |
|       |                                                                             | 変換しない           | 解像度を変換せずにそのまま出力します。                                |
| アスペクト | <b>ペクト</b> 映像入力信号を HDMI OUT 端子から出力するときに、縦                                   | 変換しない<br>(初期設定) | 縦横比を変換せずに、元の比率で映<br>し出します。                         |
|       | 横比 (アスペクト比) 4:3<br>の映像信号を16:9 に変換<br>します。                                   | 16:9<br>ノーマル    | テレビ画面の左右に黒い帯をつけて、4:3の映像を16:9のテレビで最適な映像になるように出力します。 |

- 解像度 720p/1080i/1080p の映像信号はアップスケーリングできません(☞p.112)。
- 本機とテレビが HDMI 接続されているとき、本機はテレビで対応する解像度を検出して、対応する解像度のみを設定値として表示します。
- 本機がテレビで対応する解像度を検出できないときは、アドバンスドセットアップメニューの「MONITOR CHECK」で「SKIP」を選んでから解像度の設定を行ってください(spp.98)。

# HDMIの設定

#### HDMI 設定



|                        | 設定項目                                                                                      |                                                    | 設                  | 定値                                              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| HDMI コント<br>ロール        | HDMI コントロール機能の<br>オン / オフを切り替えます。                                                         | = -                                                |                    | HDMI コントロール機能を<br>オフにします。                       |
|                        |                                                                                           |                                                    |                    | HDMI コントロール機能を<br>オンにします。 <b>賞</b> ▮            |
| コントロール<br>選択 <b>②2</b> | HDMI コントロール機能を<br>割り当てる HDMI OUT 端<br>子を選びます。                                             | OUT1(TV<br>(初期設定)                                  | 1)                 | HDMI OUT 1 端子に<br>HDMI コントロール機能を<br>割り当てます。     |
|                        |                                                                                           | OUT2 (TV                                           | (2)                | HDMI OUT 2 端子に<br>HDMI コントロール機能を<br>割り当てます。     |
| ARC(オー<br>ディオリター       | オーディオリターンチャン<br>ネル機能のオン / オフを選                                                            | 5 - (1/3/13/DC/C)                                  |                    | オーディオリターンチャン<br>ネル機能をオフにします。                    |
| ンチャンネ<br>ル) <b>궿3</b>  | 択します。                                                                                     | オン                                                 |                    | オーディオリターンチャン<br>ネル機能をオンにしま<br>す。 <b>沓4</b>      |
| TV 音声入<br>力 <b>3</b>   | HDMI コントロール機能をオンにした際、テレビの音声を入力する入力ソースを選びます。テレビ側が本機からの出力音に設定されている場合は、ここで選発音声が入力されます。 *4 *5 | TV1<br>(初期設定<br>AUDIO1)<br>TV2<br>(初期設定<br>AUDIO3) | AUDIO1 ~<br>AUDIO4 | テレビの音声入力用として<br>AUDIO 1-4 のいずれか 1 つ<br>を割り当てます。 |

|                        | 設定項目                                                |      | 設            | 定値                                                                                                                                                                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 音声出力 貸3                | HDMI 接続された BD/<br>DVD プレーヤーなどの外                     | アンプ  | オフ           | 本機に接続したスピーカー から音声を出力しません。                                                                                                                                           |
|                        | 部機器再生時に、音声を本機から出力するか、テレビから出力するかを選択しま                |      | オン<br>(初期設定) | 本機に接続したスピーカー<br>から音声を出力します。                                                                                                                                         |
|                        | す。<br>「HDMI コントロール」が<br>「オン」のときは、「コント               | OUT1 | オフ(初期設定)     | 本機の HDMI OUT 1 端子<br>に接続したテレビから音声<br>を出力しません。                                                                                                                       |
|                        | ロール選択」で設定した出力端子と「アンプ」設定が、<br>HDMI コントロールと連動します。     |      | オン           | 本機の HDMI OUT 1 端子<br>に接続したテレビから音声<br>を出力します。                                                                                                                        |
|                        |                                                     | OUT2 | オフ(初期設定)     | 本機の HDMI OUT 2 端子<br>に接続したテレビから音声<br>を出力しません。                                                                                                                       |
|                        |                                                     |      | オン           | 本機の HDMI OUT 2 端子<br>に接続したテレビから音声<br>を出力します。                                                                                                                        |
| スタンバイス<br>ルー <b>賞3</b> | 本機がスタンバイのとき<br>に、HDMI 端子のいずれか                       | オフ   |              | スタンバイスルー機能を無<br>効にします。                                                                                                                                              |
|                        | から入力された映像/音声をテレビへ出力します(スタンバイスルー機能)。<br><b>*6、*7</b> | オン   |              | HDMI 入力に入力された映像/音声をテレビへ出力します。 スタンバイ中はリモコンの AV-1-7または 仏V-AUXを使ってテレビへ出力される HDMI 入力を切り替えることや、入力ソースの選択が可能です。スタンバイ中に HDMI 入力が切り替わると、HDMI スカーグ・IPOd チャージインジケーターが 2回点滅します。 |

- ※ 1: HDMI コントロールをオンにすると、以下の設定項目が自動で「コントロール連動」(「オン」と同じ状態)となり、設定の変更ができなくなります。
- ・「音声出力」の「アンプ」◆「音声出力」の「OUT1」または「OUT2」◆「スタンバイスルー」☆2:「コントロール選択」の変更後は、本機とテレビの電源コードをコンセントから抜き、再度差し込みます。
- **※3:** [HDMI コントロール] のオン / オフ設定によって設定が可能な項目が変わります。
- ☆ 4: オーディオリターンチャンネル機能が有効になっている間は、「TV 音声入力」で選択した入力 端子は使用できません。オーディオリターンチャンネルの音声を出力する場合は、「コントロー ル選択」で選択された HDMI OUT 端子からの入力音声が出力されます。
- **※5:** テレビの音声を入力する方法は、「テレビの音声を本機で聴く」(☞p.22) をご覧ください。
- **⑥ 6:**スタンバイスルーがオンのときは、フロントパネルの HDMI スルー /iPod チャージインジケーターが点灯します。スタンバイスルー中は、2 ~ 5W の電力を消費します。
- **② 7:** スタンバイスルー中は入力ソースの選択が可能です。

# ネットワークを設定する

#### ネットワーク設定



# **IPアドレスを設定する**

# IP アドレス

ネットワークデバイス(DHCP対応のルータなど)から、IPアドレス、デフォルトゲートウェイなどの情報を自動的に取得するかどうかを選択します。

# DHCP

| 設定値      | 内容                             |
|----------|--------------------------------|
| オフ       | IPアドレスを手動で設定します。               |
| オン(初期設定) | DHCP サーバーから IP アドレスを自動的に取得します。 |

# 手動設定

| 設定値                                   | 内容                                                |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| IPアドレス                                | IP アドレスを設定します。ネットワーク上の他の機器と同じ<br>IP アドレスは使用できません。 |
| サブネットマスク                              | サブネットマスクを設定します。                                   |
| デフォルト ゲートウェイ                          | デフォルトゲートウェイの IP アドレスを設定します。                       |
| DNS サーバー(プライマリー)/<br>DNS サーバー(セカンダリー) | プライマリー/セカンダリー DNS サーバーの IP アドレスを<br>設定します。        |

DNS アドレスが 1 つの場合は、「DNS サーバー(プライマリー)」に入力してください。2 つ以上ある場合は、1 つを「DNS サーバー(プライマリー)」に、ほかの 1 つを「DNS サーバー(セカンダリー)」に入力してください。

# ■ ネットワークから本機の電源をオンにする

# ネットワークスタンバイ

本機の電源がスタンバイのときに、ネットワークから操作して本機の電源をオンにするかどう かを選択します。

| 設定値      | 内容                             |
|----------|--------------------------------|
| オフ(初期設定) | ネットワークからの操作を受け付けません。           |
|          | ネットワークからの操作を受け付け、本機の電源をオンにします。 |

「ネットワークスタンバイ」が「オン」に設定されていても、消費電力は約 5W です。

# ■ MAC アドレスフィルターを設定する

# MAC アドレスフィルター

LAN から本機へのアクセスを制限するために、MAC アドレスフィルターを設定します。

#### モード

| 設定値      | 内容                                   |
|----------|--------------------------------------|
| オフ(初期設定) | MAC アドレスフィルターを無効にします。                |
| オン       | 指定した MAC アドレスのデバイスのみ本機にアクセスでき<br>ます。 |

# アドレス設定

「MAC アドレスフィルター」を「オン」に設定しているときに、本機にアクセスできるネットワークデバイスの MAC アドレスを指定します。

# マルチゾーン機能を設定する

#### マルチゾーン設定



# ▮ ゾーン 2 の音量を調節する

# ゾーン2設定

|        | 設定項目                                                                              | 設定値                                       | 初期設定    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| 音量     | ゾーン 2 のスピーカーについて、音量<br>を調節するかどうかを設定します。「パ<br>ワーアンプ割り当て」の設定時は、自<br>動的に「可変」が選択されます。 | 固定、可変                                     | 可変      |
| 音量の上限  | 誤って音量が上がりすぎないように、<br>ゾーン 2 の最大音量を設定します。初<br>期設定では、最大音量(+16.5dB)<br>まで出力できます。      | -30.0dB ~ +16.5dB<br>(単位 5.0dB)           | +16.5dB |
| 音量の初期値 | ゾーン 2 の電源をオンにした直後の音量を設定します。「オフ」に設定した場合は、前回電源をスタンバイにしたときの音量が適用されます。 🗳 1            | オフ、ミュート、<br>-80.0 ~ +16.5dB<br>(単位 0.5dB) | オフ      |
| モノラル再生 | ゾーン 2 の音声信号をモノラルに変換<br>するかどうかを設定します。                                              | オフ、オン                                     | オフ      |

<sup>※1:「</sup>音量の上限」の設定値が「音量の初期値」の設定値よりも小さい場合、「音量の上限」の設定が優先されます。

# ■ モニターの出力先を割り当てる

# モニター出力割り当て

コンポーネントビデオ、S ビデオなどの映像信号をメインゾーン、ゾーン 2 のどちらに割り当てるかを設定します。

メインゾーンのモニターが HDMI OUT 端子に出力されている場合、ゾーン 2 のモニターは MON.OUT 端子に接続します。

| 設定値       | 内容            |
|-----------|---------------|
| メイン(初期設定) | メインゾーンに出力します。 |
| ゾーン 2     | ゾーン 2 に出力します。 |

# ▮ パーティーモードを設定する

# パーティーモード設定

パーティーモードにすると、メインゾーンで再生中の音楽を同時にゾーン 2 で楽しむことができます (☞p.101)。

| 設定値      | 内容                         |
|----------|----------------------------|
| 有効(初期設定) | パーティーモード中にゾーン2に音声が出力されます。  |
| 無効       | パーティーモード中にゾーン2に音声が出力されません。 |



11 カーソル △ / ▽ / ◁ / ▷11 ENTER

# ■ ゾーンシーンの名前を変更する

<u>ゾーンシーン名称変更</u>

ゾーン2のシーン名称を変更します。

- **9** ⑪ENTER を押す。
- **3 (1)カーソル**△ / ▽を使って変更したいシーンを選び (1) **ENTER** を押す。



- IIIENTER を押す。
  - シーン名称が編集できる状態になります。
- **5 (1)カーソル** △ / ▽ を使って入力する文字を選び、**(1)カーソル** ⊲ / ▷ で選んだ文字を確定する。

シーン名称は最大 20 文字です。

- **6** 手順5を繰り返してシーン名を入力する。
- 7 IIIENTER を押してシーン名を確定する。

**10カーソル** マ **を押して「OK」を選ぶ。** 別のシーン名を変更するには、**□ENTER** を押します。

- 手順 8 で 「キャンセル」 を選んで **III ENTER** を 押すと、操作を中止できます。
- 手順 8 で 「クリア」 を選んで **III ENTER** を押す と、手順 5 で入力した文字を消去できます。

# ■ ゾーンの名前を変更する

ゾーン名称変更

ゾーン名称を変更します。

- **1 Ⅲカーソル** △ / ▽ を使って「ゾーン名称 変更」を選んで **ⅢENTER** を押す。
- **2** <sup>Ⅲ**カーソル**△ / ▽を使って変更したいゾーンを選び **ⅢENTER** を押す。</sup>



- **Q** IIIENTER を押す。
- ゾーン名称が編集できる状態になります。
- **4 (1)カーソル** △ / ▽ を使って入力する文字 を選び、**(1)カーソル** ⊲ / ▷ で選んだ文字 を確定する。

ゾーン名称は最大9文字です。

- **5** 手順4を繰り返してゾーン名を入力する。
- 「IIIENTER を押してシーン名を確定する。
- **7** ⑪カーソル ▽ を押して「OK」を選ぶ。 さらにゾーン名を変更するには、⑪ENTER を押します。
- 手順7で「キャンセル」を選んで **IIIENTER** を 押すと、操作を中止できます。
- 手順7で「クリア」を選んで **IIIENTER** を押すと、手順4で入力した文字を消去できます。

# 本機をより便利に使うための設定

#### ファンクション設定



# オートパワーダウン

|                                         | 設定項目                                          |                                 | 設定値                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| タイマー                                    | たときに、自動で本機をスタンバイに                             | 4 時間                            | 4 時間未操作の状態が続いた<br>ときスタンバイになります。 |
| します (オートパワーダウン機能)。<br>初期状態ではオフに設定されています | 8 時間                                          | 8 時間未操作の状態が続いた<br>ときスタンバイになります。 |                                 |
|                                         | が、スタンバイまでの時間を設定する<br>ことで機能を有効にできます。 <b>※1</b> | 12時間                            | 12時間未操作の状態が続いたときスタンバイになります。     |
|                                         |                                               | オフ<br>(初期設定)                    | オートパワーダウン機能を無<br>効にします。         |



# **11**カーソル △ / ▽ / ◁ / ▷

- 11 ENTER
- 11 RETURN

# ■ 入出力端子を機器に割り当てる

# 入力端子割り当て

本機の初期設定がお好みに合わない場合などに、選択した入力ソースに同軸/光またはコンポーネント入力端子を割り当てることができます。各端子の割り当てを変えることで、効率的に外部機器を接続することができます。

入力端子割り当て後は、入力ソース選択キーで対応する機器を選ぶことができます。

ここでは、例として光入力端子を「AV1」に割り 当てます。

**1** Ⅲ**ENTER** を押して「入力端子割り当て」 ■面を表示させる。



**2** □カーソル△ / ▽ / △ / ▷を使って「AV1」 と「同軸/光」の交差するセルを選び、 □ENTER を押す。

**3 111カーソル** ⊲ / ▷ を使って③を選び、 **111ENTER** を押す。

> 現在の割り当てをキャンセルする場合は、 「無し」を選びます。



記号はそれぞれ以下の端子に対応しています。

- ①、②、⑥:同軸端子
- ③、④、⑤:光端子
- A、B、C、D: コンポーネント端子

上記の記号は、本機リアパネルの各端子に付いている刻印と同じ記号になっています。(☞p.12)。

# 4 **IIIRETURN** を押して設定を確定し、前の 画面に戻る。

- 同タイプの端子につき、1 つの項目のみ選択できます。
- ここで割り当てができるのは、コンポーネント、 同軸、光端子のみです。
- 同軸・光端子を同時に割り当てることはできません。

# 詳細機能を設定する(設定メニュー)

# 表示設定

フロントパネルディスプレイやテレビ画面の表示方法を設定します。

|         | 設定項目                                               |                                                                                        | 設定値                                                                 |                                       |
|---------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 本体表示器設定 | フロントパ<br>スルレディ表<br>の明ること<br>の明ること<br>の方法を<br>の方法を設 | 明るさ<br>フロントパネルディス<br>プレイの明るさを設定<br>します。設定値を小さ<br>くするほどフロントパ<br>ネルディスプレイの表<br>示が暗くなります。 | -4 ~ 0                                                              | 初期設定 O                                |
|         | 定します。                                              | <b>スクロール表示</b><br>曲名や放送局名などがフ                                                          | 継続<br>(初期設定)                                                        | すべての文字をスクロールし<br>ながら、繰り返し表示します。       |
|         | ロントパネルディスプレイに表示されるときに、<br>14文字を超える場合の表示方法を設定します。   | 1 🗇                                                                                    | すべての文字を一度スクロール<br>して表示したあと、スクロール<br>を停止し、最初の文字から 14<br>文字目までを表示します。 |                                       |
| 壁紙設定    | 映像が入力さする、壁紙を                                       | されていないときに表示<br>を選びます。                                                                  | ピクチャー<br>1~3                                                        | 映像が入力されていないとき<br>に、背景画像が表示されます。       |
|         |                                                    |                                                                                        | グレー                                                                 | 映像が入力されていないとき<br>に、背景がグレー一色になり<br>ます。 |

# トリガー出力 1

# トリガー出力 2

TRIGGER OUT 1 または 2 端子に接続した機器のコントロール機能に関する設定をします。 TRIGGER OUT 端子について詳しくは、29 ページをご覧ください。

|         | 設定項目                                |     | 設定値                                           |
|---------|-------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|
| トリガーモード | トリガー機能によって本機と外部機<br>器を連動させる動作を選びます。 | パワー | 本機の電源をオンにしたとき<br>に電気信号を出力します。                 |
|         |                                     | ソース | 入力ソースを切り替えたとき<br>に電気信号を出力したり、出<br>力を停止したりします。 |
|         |                                     | 手動  | 手動で電気信号を出力したり、<br>出力を停止したりします。                |

|                                               | -n                                                                                                     |                                                       |                | =17. mlm (mlm                                     |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
|                                               | 設定項目                                                                                                   |                                                       |                | 設定値                                               |
| 対象ゾーン                                         | トリガー機能で動作を連動させる<br>ゾーンを選びます。                                                                           |                                                       | メイン            | メインゾーンの動作に連動し<br>て電気信号を出力します。                     |
|                                               | 定している場合は                                                                                               |                                                       | ゾーン2           | ゾーン2の動作に連動して電<br>気信号を出力します。                       |
|                                               | の電源をオンにしたときに電気信号を出力します。 「トリガーモード」で「ソース」を設定している場合は、選択したゾーンの入力ソースを切り替えたときに電気信号を出力します。                    |                                                       | 全ゾーン<br>(初期設定) | メインゾーンやゾーン2の動作に連動して電気信号を出力します。                    |
| 対象ソース                                         | 入力ソースの切り替えによって、<br>電気信号を出力                                                                             | 入力ソース<br>AV1-7、<br>VIDEO AUX、                         |                | 本項目で選んだ「対象ソース」<br>を入力選択したときに、電気<br>信号の出力を停止します。   |
| した!<br>たりし<br>本項!<br>るには<br>ガーモ<br>「ソー<br>する必 | したり、停止したりします。<br>本項目を設定するには、「トリガーモード」を「ソース」に設定する必要があります。                                               | USB、<br>AUDIO1-4、<br>DOCK、<br>マルチ CH 入力、<br>E フォノ、PC、 | ハイ<br>(初期設定)   | 本項目で選んだ「対象ソース」<br>に入力選択したときに、12V<br>の電気信号が出力されます。 |
| 手動設定                                          | 手動で、電気信号                                                                                               |                                                       |                | 電気信号の出力を停止します。                                    |
|                                               | この設定は TRIGGER OUT 端子に接続している外部機器のトリガー機能が適切に動作するか確認したいときに行います。<br>本項目を設定するには、「トリガーモード」を「手動」に設定する必要があります。 |                                                       | ハイ<br>(初期設定)   | 12V の電気信号を出力します。                                  |

# 設定保護

誤操作によって設定値が変更されないよう、セットアップメニューの設定を保護します。

| 設定値           | 内容                                                                                        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| しない<br>(初期設定) | 設定を保護しません。                                                                                |
| する            | 「しない」に再設定するまでセットアップメニューの設定を保護します。「する」<br>に設定している間、設定変更しようとすると「保護されています」と表示され、<br>操作できません。 |

# 表示言語の選択

# 表示言語



テレビ画面に表示する言語を切り替えます。 🗳 🕽

| 設定値       | 内容                |
|-----------|-------------------|
| English   | 表示言語を英語に変更します。    |
| 日本語(初期設定) | 表示言語を日本語に変更します。   |
| Français  | 表示言語をフランス語に変更します。 |
| Deutsch   | 表示言語をドイツ語に変更します。  |
| Español   | 表示言語をスペイン語に変更します。 |
| Русский   | 表示言語をロシア語に変更します。  |

☆ 1:フロントパネルディスプレイの表示は英語のみです。

# **AYAMAHA**

# 10 ON SCREEN

11 カーソル △ / ▽ / ◁ / ▷

11 ENTER

# 本機の設定情報を確認する(情報メニュー)

本機の設定情報をテレビ画面に表示します。

# 情報メニューの表示

◀ 10ON SCREEN を押す。



**2** ⑪カーソル △ / ▽ を使って「情報」を選び ⑪ENTER を押す。

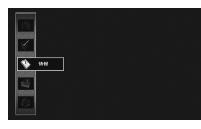

**3 mカーソル** ⊲ / ▷を使って表示させたい情報を選んで **menter** を押す。



# ■ 音声信号

音声信号のフォーマット、チャンネル数やサンプリン グ周波数などの情報を表示します。

| 信号方式   | フォーマットを表します。本機が<br>デジタル信号を認識できないとき<br>は、自動的にアナログ入力に切り<br>替わります。                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| サンプリング | アナログ信号をデジタル信号化するときの、1 秒あたりのサンブル数を表します。                                                                 |
| チャンネル  | 入力信号に含まれているチャンネル数を表します(フロント/サラウンド/LFE)。例えば、入力信号にフロント3チャンネル、サラウンド2チャンネル、LFEが含まれている場合は、「3/2/0.1」と表示されます。 |
| ビットレート | 入力信号の 1 秒あたりのデータ量<br>を表します。                                                                            |
| ダイアローグ | ビットストリーム信号のダイアロ<br>グノーマライゼーションレベルを<br>表します。                                                            |

- 本機が情報を正しく表示できない場合は、 「---」と表示されます。
- 次世代オーディオフォーマットでは、独立した サラウンドバック左 / 右チャンネル信号を含ま ずに、192kHz のサンプリングレートでエン コードされている場合があります。
- ビットストリーム信号をそのまま出力するように設定していても、再生機器によってはドルビーTrueHDやドルビーデジタルプラス信号がドルビーデジタル信号に変換されたり、DTS-HDマスターオーディオやDTS-HDハイレゾリューションオーディオ信号がDTS信号に変換されたりすることがあります。

# ■ ビデオ信号

映像信号の方式や解像度などの情報を表示します。

| HDMI 信号  | 映像入力信号と、HDMI OUT 端子から出力している映像信号を表します。                     |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| HDMI 解像度 | 入力信号(アナログまたは HDMI)<br>と出力信号(HDMI)の解像度を<br>表します。           |
| アナログ解像度  | 映像入力信号と、本機の<br>MONITOR OUT 端子から出力されるアナログ映像信号の解像度を表します。    |
| HDMI エラー | HDMI 信号や HDMI 機器に関する<br>エラー時に、メッセージを表示し<br>ます。 (🖙 p. 104) |

# 

HDMI OUT 1-2 端子に接続しているテレビの情報 - を表示します。

| インターフェース | HDMI 接続しているテレビのイン<br>ターフェースを表示します。 |
|----------|------------------------------------|
| ビデオ解像度   | HDMI 接続しているテレビのビデ<br>オ解像度を表示します。   |

# ■ ネットワーク

ネットワークに関する情報を表示します。

| IP アドレス/サ<br>ブネットマスク/<br>デフォルトゲート<br>ウェイ | 現在の IP アドレスを表示します。                        |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| DNS サーバー<br>(P) / DNS サー<br>バー (S)       | プライマリー/セカンダリー<br>DNS サーバーの IP アドレスを表示します。 |
| MAC アドレス                                 | 設定されている MAC アドレス<br>フィルターを表示します。          |
| ステータス                                    | 本機のネットワークステータスを<br>表示します。                 |

# ■ システム

本機のシステム情報を表示します。

| リモートID           | 本機に設定しているリモコン ID 番号を表示<br>します。 |
|------------------|--------------------------------|
| TV フォーマット        | 本機が対応している映像規格を表示します。           |
| システム ID          | 本機のシステム ID を表示します。             |
| ファームウェア<br>バージョン | 現在のファームウェアのバージョンを表示し<br>ます。    |

ネットワークから最新のファームウェアが検出されると

- 情報メニューのアイコンに「!」が表示されます。
- 情報メニューの「システム」にメッセージが表示されます。 この場合は、アドバンスドセットアップの「FIRM UPDATE」から、最新のファームウェアにアップデートを 行ってください。

# ■ ゾーン

ゾーンの設定を表示します。

|    | ゾーン 2 に設定している入力ソースを表示<br>します。 |
|----|-------------------------------|
| 音量 | ゾーン 2 の音量を表示します。              |



3 SOURCE ₺

4 入力ソース選択キー11 カーソル △ / ▽ / ⊲ / ▷

11 ENTER

11 RETURN

11 DISPLAY

12 外部機器操作キー

12 TOP MENU

12 POP-UP MENU

13 数字キー

14 TV 操作キー

16 SOURCE/RECEIVER

# 本機のリモコンでさまざまな機器を操作する

外部機器操作用のコード(リモコンコード)を登録すれば、本機のリモコンでテレビや DVD プレーヤーなどの外部機器を操作できます。 リモコンコードは入力ソースごとに登録できます。個別に設定しておけば、選択した入力ソースに応じて操作可能な機器がスムーズに切り替わります。

本機の操作可能時にはIDSOURCE/RECEIVER がオレンジ色に点灯し、外部機器の操作可能時には 緑に点灯します。

# リモコンコード設定

工場出荷時には、下表のようにリモコンコードが割り当てられています。また、入力ソースごとに、新たにリモコンコードを登録することもできます。登録するリモコンコードについては、「リモコンコード一覧」(\*\*p.96)をご覧ください。

|        | 初期設定         |        |             |
|--------|--------------|--------|-------------|
| 入力ソース  | カテゴリー        | メーカー名  | リモコン<br>コード |
| AV1    | DVD<br>プレーヤー | Yamaha | 2064        |
| AUDI02 | CD<br>プレーヤー  | Yamaha | 5095        |

工場出荷時、以下の入力ソースにはリモコンコードは割り当てられていません。

AV2-7, V-AUX, AUDIO1, 3, 4, USB, NET, MULTI, DOCK, TUNER, PHONO

# 外部機器を操作するキー

次のキーは、外部機器側に対応するキーがあるとき にのみ動作します。

# 3SOURCE ₼

外部機器の電源オン/オフを切り替えます。

**<sup>III</sup>カーソル、<sup>III</sup>ENTER、<sup>III</sup>RETURN** 外部機器のメニュー操作などをします。

#### **IIIDISPLAY**

外部機器のディスプレイ表示などを切り替えます。

# 12 外部機器操作キー

外部機器の録画 / 再生などの操作や、メニュー表示 キーとして動作します。

# 13|数字キー

外部機器用の数字キーとして動作します。

# 個TV 操作キー 貸1

| 14 INPUT    | テレビの映像入力を切り替えます。         |
|-------------|--------------------------|
| 14 MUTE     | テレビの音量を一時的に消音します。        |
|             | テレビの音量を操作します。            |
| 14TV CH +/- | テレビのチャンネルを変更します。         |
| <b>14</b> ტ | テレビの電源オン / オフを操作し<br>ます。 |

# 外部機器操作用リモコンコードの 登録

ここでは、例として AV2 端子に接続した BD プレーヤー用に、リモコンコード「2011」を登録する操作を説明します。

- 次の手順はそれぞれ 1 分以内に操作してください。操作せずに 1 分以上経過すると、設定が自動で中止されます。その場合は、手順 2 からやり直してください。
- で使用の外部機器の名称や型番からリモコンコードを設定することはできません。「リモコンコード一覧」(☞p.96)を使って、外部機器のカテゴリーとメーカーから、使用可能なリモコンコードを検索してください。
- 複数のリモコンコードがある場合は、まずリストの先頭にあるコードを設定し、うまく動作しない場合は以降のコードを試してください。
- 外部機器側のリモコンIDが「ID1」に設定されていることをご確認ください。他のIDに変更されている場合、正常にリモコンコードが設定されていても動作しません。
- 赤外線受光部のない機器は、本機のリモコンで操作できません。

【リモコンコード一覧」(☞p.96)で、ご使用になる外部機器のカテゴリーとメーカーから使用可能なリモコンコードを探す。



**☆1:**テレビのリモコンコードを 個入力ソース選択キーに登録した場合は、加カーソル、加DISPLAY、2TOP MENU、2POP-UP MENU、13数字キー、個TV 操作キーを使って登録したテレビを操作できます。

テレビ以外の外部機器のリモコンコードを **4 入力ソース選択キー**に登録した場合は、テレビのリモコンコードを **4** に登録すると、**1 TV 操作キー**を使って登録したテレビを操作できます。



4 入力ソース選択キー

4 AV2

4 AUDIO 1

9 SCENE

13数字キー

14 TV 操作キー

**14** ტ

15 CODE SET

16 SOURCE/RECEIVER

**2** ボールペンなどの先の細いもので、 IDCODE SET を押す。

16 SOURCE/RECEIVER が 2 回点滅します。



**3** リモコンの **4AV2** を押して、入力ソース を AV2 に切り替える。

以降の操作をすると、ここで選んだ入力ソースにリモコンコードを登録できます。 **※1** 

登録先の入力ソースはリモコンの **個入力ソース選択キー**で選択します。たとえば本機のリモコンで AUDIO1 端子に接続したCDプレーヤーを操作したい場合は、手順3で**個AUDIO1** を選んでください。

**4** ③数字キーを押してリモコンコード [2011] を入力する。 **②2** 

**IDSOURCE/RECEIVER** が 2 回点滅した ら登録完了です。



- 登録に失敗した場合は、IBSOURCE/ RECEIVERが6回点滅します。再度手順2から操作してください。
- 複数のリモコンコードがある外部機器の場合は、他のリモコンコードが対応していることがあります。他のリモコンコードを試してください。

5 シーンの切り替えと連動させてBDプレーヤーを操作するには、**⑨SCENE**を押しながら、**④AV2**を約3秒押し続ける。

以降は入力ソースを AV2 に切り替えたり、 AV2 を登録したシーンを選ぶだけで外部機 器が操作可能になります。

他の外部機器も、**⑨SCENE** を押しながら手順 3 で選んだ入力ソースのキーを約 3 秒押し続けることで、同様に操作できます。

- 一部メーカーのBD/DVDレコーダーは、本機側のリモコンIDを「ID2」に変更しないと動作しないことがあります。リモコンコードを登録しても外部機器を操作できない場合は、リモコンIDを変更(☞p.97)してみてください。
- 本機側のリモコンIDを変更しても、登録済みの 外部機器操作用リモコンコードは変更されません。
- 外部機器操作用リモコンコードを登録している場合、乾電池を外したまま2分以上放置したり、消耗した乾電池をそのまま入れておいたりすると、リモコンコードなどのメモリー内容が消えてしまうことがあります。このような場合、乾電池を新しいものに交換して、リモコンコードを設定し直してください。

# 登録したリモコンコードの初期化

すべてのリモコンコードを初期化します。 次の手順はそれぞれ 1 分以内に操作してください。操作せずに 1 分以上経過すると、設定が自動で中止されます。その場合は、手順2からやり直してください。

■ ボールペンなどの先の細いもので、 IDCODE SET を押す。

16 SOURCE/RECEIVER が 2 回点滅します。



**2** リモコンの IBSOURCE/RECEIVER を 押す。

**3 3数字キー**を押して「9981」と入力する。



初期化が完了すると、**IDSOURCE/RECEIVER** が2回点滅します。

設定に失敗した場合は、**IOSOURCE/RECEIVER** が 6 回点滅します。再度手順 1 から操作してくだ さい。

- □ 1:入力ソースではないテレビを操作する場合は、手順3で 14 (14 TV 操作キー) を押してください。
- 🐞 2:入力ソースではないテレビを操作する場合は、手順 4 でテレビ用のリモコンコードを入力してください。

# ■ リモコンコード一覧

| テレビ(フ       | プロジェクターを含む)                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| Aiwa        | 0078, 0379                                            |
| Epson       | 0155, 0206, 0359                                      |
| Fujitsu     | 0059, 0069, 0074, 0075, 0282                          |
| Funai       | 0051, 0058, 0059, 0112, 0113, 0115, 0118, 0119, 0179, |
| 1 41141     | 0337                                                  |
| Hitachi     | 0008, 0012, 0026, 0066, 0084, 0092, 0093, 0120, 0172, |
| 1111110111  | 0173, 0255, 0270, 0271, 0282, 0320, 0335, 0338, 0342, |
|             | 0344, 0346, 0347, 0365, 0382, 0448, 0456, 0467        |
| LG          | 0031, 0053, 0066, 0116, 0117, 0140, 0161, 0164, 0175, |
| LO          | 0195, 0269, 0277, 0282, 0300, 0309, 0317, 0320, 0323, |
|             | 0328, 0342, 0343, 0346, 0349, 0350, 0366, 0368, 0377, |
|             | 0466, 0471, 0478                                      |
| Mitsubishi  | 0008, 0026, 0031, 0053, 0066, 0084, 0093, 0098, 0150, |
| Wittsubisin | 0178, 0289, 0320, 0339, 0344, 0350, 0376              |
| Orion       | 0043, 0146, 0283, 0320, 0323, 0328, 0343, 0349, 0350  |
| Panasonic   | 0016, 0017, 0020, 0022, 0023, 0035, 0052, 0056, 0084, |
| Fanasonic   | 0085, 0133, 0163, 0193, 0284, 0286, 0290, 0292, 0320, |
|             |                                                       |
| DL:11:      | 0325, 0347, 0356                                      |
| Philips     | 0267, 0296, 0299, 0301, 0303, 0305, 0313, 0319, 0452, |
| D:          | 0459, 0460                                            |
| Pioneer     | 0008, 0026, 0094, 0095, 0161, 0320, 0345, 0347, 0349, |
| C           | 0350, 0458                                            |
| Samsung     | 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0012, 0026, 0031, 0036, |
|             | 0050, 0053, 0076, 0077, 0079, 0114, 0124, 0125, 0126, |
|             | 0127, 0139, 0161, 0183, 0185, 0190, 0191, 0258, 0264, |
|             | 0277, 0282, 0320, 0323, 0334, 0337, 0342, 0343, 0349, |
|             | 0350, 0351, 0373, 0453, 0468                          |
| Sanyo       | 0008, 0019, 0068, 0070, 0071, 0099, 0161, 0168, 0223, |
|             | 0237, 0277, 0282, 0288, 0295, 0323, 0342, 0344, 0369, |
| ~-          | 0469                                                  |
| Sharp       | 0000, 0001, 0002, 0003, 0007, 0008, 0012, 0026, 0060, |
|             | 0088, 0089, 0091, 0138, 0165, 0170, 0178, 0198, 0229, |
|             | 0262, 0278, 0279, 0291, 0308, 0312, 0336, 0344, 0354, |
| _           | 0370, 0449, 0450, 0451, 0464, 0474, 0476              |
| Sony        | 0038, 0044, 0045, 0047, 0055, 0104, 0105, 0107, 0110, |
|             | 0123, 0184, 0220, 0248, 0249, 0251, 0252, 0254, 0326, |
|             | 0343, 0344, 0371, 0374, 0457, 0475                    |
| Toshiba     | 0018, 0019, 0040, 0041, 0046, 0073, 0100, 0103, 0108, |
|             | 0109, 0111, 0121, 0132, 0166, 0208, 0210, 0214, 0217, |
|             | 0260, 0268, 0282, 0283, 0293, 0304, 0306, 0307, 0329, |
|             | 0344, 0355, 0454                                      |
| Victor      | 0012, 0014, 0015, 0056, 0064, 0065, 0067, 0169, 0174, |
|             | 0297, 0314, 0344, 0350, 0375                          |
| Yamaha      | 0008, 0026, 0050, 0053, 0080, 0081, 0082, 0083, 0086, |
|             | 0087                                                  |
| VTR         | _                                                     |
| VIH         |                                                       |
| Aiwa        | 1024, 1026, 1027, 1069                                |
| Funai       | 1026, 1069                                            |
| Hitachi     | 1011, 1026, 1027, 1028, 1046, 1062                    |
| LC          | 1010 1026 1021 1047 1054 1056 1071 1102 1221          |

| 1024, 1026, 1027, 1069                                |
|-------------------------------------------------------|
| 1026, 1069                                            |
| 1011, 1026, 1027, 1028, 1046, 1062                    |
| 1010, 1026, 1031, 1047, 1054, 1056, 1071, 1103, 1221  |
| 1026, 1028, 1079                                      |
| 1027, 1064, 1065                                      |
| 1023, 1024, 1051, 1115, 1217                          |
| 1000, 1022, 1044, 1055, 1068, 1072, 1085, 1090, 1091. |
| 1120, 1121, 1214                                      |
|                                                       |

1028, 1036

```
Samsung
               1002, 1034, 1041, 1043, 1057, 1060, 1070, 1084, 1110,
               1116, 1122, 1124, 1220, 1222
               1032, 1065, 1070
Sanyo
               1003, 1033, 1077, 1107, 1127, 1219
Sharp
               1001, 1016, 1048, 1053, 1073, 1074, 1080, 1081, 1082,
Sony
               1083, 1108, 1118, 1216
Toshiba
               1004, 1016, 1027, 1028, 1037, 1049, 1052, 1086, 1087,
               1097, 1109, 1112, 1194
               1007, 1018, 1027, 1039, 1064, 1065, 1066, 1067, 1078,
Victor
               1089, 1092, 1093, 1094, 1095, 1113, 1208, 1209, 1212,
               1213, 1215, 1218
Yamaha
               1064, 1065
DVD プレーヤー
               2059, 2151, 2193, 2332
Denon
Funai
Hitachi
               2062, 2090, 2115, 2274, 2282, 2316, 2359, 2380
Kenwood
               2041, 2151, 2348
LG
               2002, 2033, 2038, 2057, 2129, 2133, 2189, 2191, 2223,
               2238, 2270, 2288, 2335, 2373, 2375
Marantz
               2328
Onkyo
               2159, 2368
Panasonic
               2011, 2024, 2034, 2042, 2058, 2062, 2066, 2067, 2093,
               2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2151,
               2159, 2164, 2166, 2167, 2172, 2173, 2175, 2209, 2214,
               2275, 2277, 2278, 2281, 2282, 2283, 2301, 2374, 2470
Pioneer
               2016, 2017, 2018, 2019, 2035, 2092, 2094, 2095, 2109,
               2157, 2180, 2190, 2212, 2269, 2272, 2299, 2304, 2305,
               2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2344, 2345, 2347,
               2379
Samsung
               2000, 2045, 2077, 2112, 2113, 2114, 2115, 2151, 2200,
               2216, 2219, 2228, 2264, 2265, 2271, 2279, 2294, 2303,
               2329, 2365
Sanyo
               2134, 2145, 2217, 2292
               2006, 2040, 2088, 2091, 2182, 2194, 2220, 2221, 2231,
Sharp
               2236, 2293, 2340
Sony
               2004, 2005, 2007, 2009, 2014, 2015, 2023, 2026, 2027,
               2052, 2068, 2069, 2070, 2071, 2074, 2075, 2084, 2085,
               2087, 2168, 2171, 2208, 2210, 2211, 2258, 2273, 2284,
               2285, 2312, 2313, 2314, 2315, 2318, 2319, 2466
               2149, 2333, 2355, 2383
Teac
Toshiba
               2032, 2036, 2037, 2039, 2048, 2049, 2054, 2055, 2072,
               2073, 2076, 2078, 2079, 2086, 2145, 2159, 2218, 2233,
               2256, 2259, 2296, 2369
               2020, 2096, 2097, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2106,
Victor
               2107, 2160, 2257, 2260, 2262, 2263, 2321, 2324, 2326,
               2327, 2343, 2464, 2465, 2468, 2469, 2471
```

2056, 2064, 2065, 2080, 2081, 2082, 2083, 2089, 2118,

# 2151, 2323 Blu-ray プレーヤー / レコーダー

| LG        | 2033             |
|-----------|------------------|
| Panasonic | 2011, 2209, 2214 |
| Pioneer   | 2212             |
| Samsung   | 2045, 2113       |
| Sharp     | 2194, 2220, 2221 |
| Sony      | 2075             |

Yamaha

# DVD レコーダー

Hitachi 2062, 2090 LG 2033, 2057, 2223, 2238 2011, 2034, 2058, 2062, 2066, 2067, 2093, 2116, 2117, Panasonic 2119, 2120, 2121, 2122, 2123 2016, 2017, 2018, 2019, 2035, 2092, 2094, 2095, 2109 Pioneer Samsung 2000, 2112, 2113, 2216, 2219 2217 Sanyo Sharp 2088, 2091 Sonv 2004, 2005, 2007, 2052, 2068, 2069, 2074, 2084, 2085, 2087, 2208, 2210, 2211 Toshiba 2032, 2036, 2037, 2039, 2049, 2054, 2055, 2076, 2086 2100, 2101, 2106, 2107 Victor Yamaha 2056

# ケーブルテレビチューナー

Panasonic 3112, 3118, 3122 Pioneer 3001, 3006, 3094, 3098, 3114, 3116, 3120 Samsung 3069, 3089, 3114, 3120

Sony 3092, 3125 Toshiba 3122

# 衛星放送チューナー

Hitachi 4006, 4114, 4199, 4203 Humax 4025, 4030, 4060, 4097 Mitsubishi 4006, 4015, 4202 Panasonic 4006, 4035, 4036, 4121, 4124, 4126, 4198, 4221 Pioneer 4046, 4213 Samsung 4000, 4001, 4003, 4032, 4064, 4069, 4071, 4120, 4123, 4196, 4200

Sony 4067, 4070, 4213 Toshiba 4194, 4202, 4203 Victor 4029, 4065, 4089, 4117

# CD プレーヤー

Yamaha 5082, 5095

# CD レコーダー

Yamaha 5083

# MD プレーヤー

Yamaha 5080, 5081, 5086

# テープデッキ

Yamaha 5084, 5087

# チューナー

Yamaha 5066, 5071, 5085, 5088, 5090, 5092, 5094

Pioneer

# 本機の基本設定 / 初期化(アドバンスドセットアップメニュー)

アドバンスドセットアップメニューでは、本機の基本設定や、ユーザー設定の初期化を行うことができます。 アドバンスドセットアップメニューは次の方法で操作できます。

# アドバンスドセットアップメニューの表示/設定

# ◆ 本機の電源をスタンバイにする。

本機の電源が ON の場合、o を押して本機をスタンバイの状態にしてください。

# **2** フロントパネルの STRAIGHT を押しながら o を 押す。

フロントパネルディスプレイに「ADVANCED SETUP」と表示されたら両方のキーから手を離してください。しばらくすると、先頭のメニュー項目が表示されます。



# 

アドバンスドセットアップメニューでは次の機能を 設定できます。

| REMOTE SENSOR     | リモコンセンサーの受信可 / 不可を切り替<br>えます。 |
|-------------------|-------------------------------|
| REMOTE CON<br>AMP | 本機のリモコン ID を変更します。            |

| TV FORMAT         | テレビの信号方式に合わせて、本機の<br>MONITOR OUT 端子、および HDMI OUT<br>端子から出力される壁紙の信号方式を切り替<br>えます。 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| MONITOR CHECK     | HDMI 映像出力の制限を解除します。                                                              |
| RECOV./<br>BACKUP | 本機の設定の保存 / 復元を行います。                                                              |
| INITIALIZE        | 本機の各種設定を初期化します。                                                                  |
| FIRM UPDATE       | 本機のファームウェアを更新します。                                                                |
| VERSION           | 現在のファームウェアのバージョンを確認し<br>ます。                                                      |

# ★ STRAIGHT を何度か押して設定値を選ぶ。

# **5** 電源をスタンバイにしてから、再度電源をオンに する。

選んだ設定が反映され、本機の電源がオンになります。初期化を選択した場合は、再度電源をオンにすると初期化が実行されます。

# リモートセンサーを設定する

# REMOTE SENSOR

本機のフロントパネルがリモコンからの信号を受信するかどうかを設定します。

|     | リモコンからの信号を受信します。  |
|-----|-------------------|
| OFF | リモコンからの信号を受信しません。 |

通常時は、この設定は「ON」にしておいてください。

# 受信するリモコン ID を変更する

# REMOTE CON AMP

本機のリモコンは、ID(リモコン ID)が一致するレシーバーでのみ受信できます。ヤマハ製 AV レシーバーを複数使用する場合は、それぞれのリモコンで各レシーバーを操作するために、リモコンIDが重ならないようにリモコンIDを設定します。各レシーバーを同じリモコン ID に設定すれば、1 つのリモコンで2台のレシーバーを操作することも可能です。

|     | ID1 に設定されたリモコンの操作を受信します。 |
|-----|--------------------------|
| ID2 | ID2 に設定されたリモコンの操作を受信します。 |

工場出荷時には、リモコン側、レシーバー側ともに ID1 に設定されています。リモコンの混信を防ぎたい場合は、レシーバー / リモコン共にリモコン ID を変更してください。



#### 13 数字キー

15 CODE SET

16 SOURCE/RECEIVER

#### 本機の基本設定 / 初期化(アドバンスドセットアップメニュー)

#### ● リモコン側の ID を変更するには

次の手順はそれぞれ 1 分以内に操作してください。 最後に操作してから 1 分以上経過すると、設定が 自動で中止されます。再度設定する場合は、手順 1 からやり直してください。

- ¶ ボールペンなどの先の細いもので、リモコンの IBCODE SET を押す。
- **2** リモコンの In SOURCE/RECEIVER を 押す。
- **3** 希望するリモコン ID に応じてコードを入 力する。

リモコン ID1 に切り替える場合:

13**数字キー**を使って「5019」と入力します。

リモコン ID2 に切り替える場合:

13**数字キー**を使って「5020」と入力します。

ID 変更が完了すると、IIISOURCE/ RECEIVERが2回点滅します。

- 設定に失敗した場合は、「IBSOURCE/ RECEIVER が 6 回点滅します。ID 変更をや り直すには、もう一度手順 1 から操作してくだ さい。
- リモコンコードを初期化(☞p.95)すると、ID1に戻ります。

# 本機の映像フォーマットの変更

# TV FORMAT NTSC

お使いのテレビに合わせて、本機の MONITOR OUT 端子およびHDMI OUT端子から出力される壁紙の信 号方式を PAL か NTSC (初期設定) に切り替えます。

# HDMI映像出力の制限解除

# MONITOR CHECK YES

本機とテレビを HDMI 接続した際、アナログ映像を 解像度変換(アップスケーリング)して出力する際の 制限を解除します。

アップスケーリングの設定をするときやテレビ側が対応する解像度が検出されないときは、この設定で出力制限を解除してください。

| YES    | テレビ側が対応しない解像度の映像                              |
|--------|-----------------------------------------------|
| (初期設定) | は出力しません。                                      |
| SKIP   | テレビ側の対応可否にかかわらず、<br>本機に入力された映像をテレビに出<br>力します。 |

# システム設定の復元とバックアップ

# RECOV./BACKUP BACKUP

本機の設定を保存/復元します。

■ フロントパネルのSTRAIGHTを何度か押して「BACKUP」または「RECOVERY」を選び、フロントパネルの INFO を押す。



# **2** INFO を押し、「BACKUP」または「RECOVERY」を実行する。

| RECOVERY | 保存されている設定を呼び出します。 |
|----------|-------------------|
| BACKUP   | 現在の設定を保存します。      |

設定が保存されていない場合は、「RECOVERY」を 選択することはできません。

# 各種設定の初期化

# INITIALIZE CANCEL

本機に記憶されている設定情報を初期化し、工場出荷時に戻します。

初期化する内容は下記から選択できます。

| DSP PARAM        | サウンドプログラムのすべての設定<br>を初期化します。                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| VIDEO            | アップスケーリングの設定(解像度 /<br>アスペクト比)やテレビ画面のメ<br>ニューの表示位置を初期化します。 |
| NETWORK          | IP アドレスや v チューナーのアカウントなど、ネットワークの設定を初期化します。                |
| ALL              | すべての設定を工場出荷時の状態に<br>初期化します。                               |
| CANCEL<br>(初期設定) | 初期化しません。                                                  |

# ファームウェアの更新

# FIRM UPDATE USB

本機のファームウェアを更新します。詳しくは更新時に提供される情報をご参照ください。

ネットワーク経由で最新のファームウェアが検出されると、ファームウェア発行のメッセージが情報メニューの「システム」に表示されます。(☞p.93)

# ■ フロントパネルの STRAIGHT を何度か押して 「USB」または「NETWORK」を選ぶ。



| USB (初期設定) | USB メモリでファームウェアを更新します。     |
|------------|----------------------------|
| NETWORK    | ネットワークからファームウェアを更新<br>します。 |

# 2 INFO を押し、選択した方法で更新を開始する。



- ファームウェア更新の目的以外では、この機能を使用しないでください。
- 更新前に、提供される情報を必ずご確認ください。

# ファームウェアのバージョン

# VERSION XX.XXX

現在インストールされているファームウェアのバージョンを 確認します。

#### 最新ファームウェアについて

最新のファームウェアでは、機能が追加されたり不具合が改善されたりしていることがあります。

- 最新ファームウェアは、ヤマハ株式会社ウェブサイトから ダウンロードしてください。
- ネットワーク環境に接続している場合は、ON SCREEN メニュー、または情報メニューの「システム」に、最新 ファームウェアについてのお知らせが表示されます。

# マルチゾーン機能を使って複数の部屋で音楽を楽しむ

マルチゾーン音声システムの設定をします。ゾーン 2 機能を使えば、メインゾーンとゾーン 2 で別の入力ソースを再生することができます。また、付属のリモコンでゾーン 2 からメインルームにある本機を操作することも可能です。

# 別の部屋で音楽を楽しむ

別の部屋(ゾーン 2)へは、アナログ音声信号のみを送信できます。ゾーン 2 で音声を出力するには、外部機器を AV1-4、AUDIO1-4、VIDEO AUX のアナログ端子で接続してください。 例えばゾーン 2 で HDMI 対応の DVD プレイヤーから音声を出力したい場合は、HDMI とアナログ音声端子の両方を使って本機とプレイヤーを接続する必要があります。

# ▮ ゾーン 2 接続をする

本機のマルチゾーン機能を使用するには、次の機器が必要になります。

- ゾーン2で使用する赤外線受信機。
- メインゾーンで使用する赤外線送信機。ゾーン2でリモコン操作をした際に、赤外線受信機を 経由してメインルームの赤外線送信機から信号が発信し、ゾーン2にいながらメインルーム のCD、DVDプレイヤーを操作できます。
- ゾーン2で使用する外部アンプやスピーカー。
- ゾーン2で使用するテレビ。

#### 外部アンプを使用する

次のように接続した外部アンプをゾーン 2 に設置する。

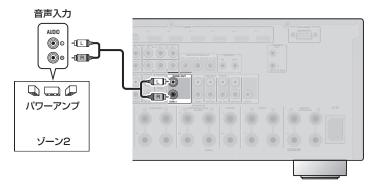

予期しない雑音を避けるために、DTS にエンコードした CD などをゾーン 2 で再生しないでください。

# 本機の内蔵アンプを使用する

EXTRA SP 端子と、ゾーン 2 で使用するスピーカーを直接接続します (ISP.17)。

# 別の部屋のテレビ画面から本機を操作する

映像の出力先を変更すれば、別の部屋にあるテレビの画面から本機を操作することができます。

#### ■ テレビを接続する

MONITOR OUT/ZONE OUT のコンポジットまたはコンポーネント端子とゾーン 2 のテレビを接続して、ゾーン 2 の選択した入力ソースの映像を出力することができます。ゾーン 2 へは、アナログ入力の映像のみ出力されます。 HDMI 入力の映像は出力されません。

コンポジット / コンポーネント MONITOR OUT/ZONE OUT 端子をメインゾーンおよび ゾーン 2 に割り当てるには、「モニター出力割り当て」を設定します (☞p.86)。



# ■ 別の部屋からリモコンで本機を操作する

本機には、2つの REMOTE IN と REMOTE OUT 端子が搭載されています。これらの端子を使えば、リモコンを使ってゾーン 2 から本機や外部機器を操作することができます(☞p.29)。

いくつかのヤマハ製機器は、本機の REMOTE 端子で接続することができます。これらの機器をお使いの場合は、赤外線送信機は不要です。下記のように REMOTE 端子を使って、最大6個までヤマハ製機器を接続することができます。





- 2 MAIN/ZONE2
- 4 入力ソース選択キー
- 7 SLEEP
- 8 PARTY
- 9 SCENE
- 17 RECEIVER ₺

# ゾーン2を操作する

本機のリモコンを使って、次のようにゾーン 2 機器 を選択したり操作することができます。

- 4 ・ ゾーン2の入力ソースを選ぶ。
  - ゾーン2の入力ソースが「TUNER」のときは、FM または AM の選局をする。
  - 外部アンプを経由して接続しているゾーン 2 機器 の音量を調節する。

# ■ ゾーン 2 操作モードを有効にする

ゾーン 2 の機器をリモコンで操作する前に、 2MAIN/ZONE2をZONE2に設定してください。

# ■ ゾーン 2 を操作する

ゾーン 2 への音声出力を有効 / 無効にするには ITI RECEIVER o を押す。

ゾーン 2 の入力ソースを切り替えるには 4 入力ソース選択キーを押す。

ゾーン2では以下のソースのみご使用になれます。 AV1-4(アナログ入力のみ)、V-AUX(アナログ 音声入力のみ)、AUDIO1-4(アナログ入力のみ)、 PHONO、USB、NET、DOCK、TUNER

# ゾーン 2 でシーン機能を使うには

⑨SCENE を 3 秒以上押し続けて、現在の設定を シーンに登録します。

登録した設定を読み込むには、**⑨SCENE** を押してください。

ゾーン 2 の各シーンでは、以下の設定を登録できます。

入力選択、マスターボリューム、トーンコントロー ル

# ゾーン 2 のスリープタイマーを有効にするには

スリープタイマーで設定した時間が経過すると、ゾーン 2 機器は自動的にスタンバイモードに切り替わります。「**SLEEP**を繰り返し押してスリープタイマーを設定してください。



# ■ ゾーン 2 の高音/低音を調整する (トーンコントロール)

- フロントパネルの ZONE CONTROLS を
  押す
- **2** フロントパネルの TONE/BALANCE を 何度か押して「Treble」または「Bass」を選ぶ。
- **9** PROGRAM < / / ▷ を押して、対応する周波数域の出力レベルを調整する。

キーから手を離すと、1つ前の画面に戻ります。

| 調整範囲 | -10.0dB ~ 10.0dB |
|------|------------------|
| 単位   | 2.0dB            |

# ■ ゾーン2のフロントスピーカーバランスを調整する

- **1** フロントパネルの ZONE CONTROLS を 押す
- **2** フロントパネルの TONE/BALANCE を 何度か押して「Balance」を選ぶ。
- **3** PROGRAM ◁ / ▷ を押して、バランスを 調整する。

キーから手を離すと、1つ前の画面に戻ります。

# すべての部屋で音楽を楽しむ

メインゾーンで再生中の音楽を同時にゾーン 2 でも楽しむことができます。ホームパーティーなどでバックグラウンドミュージックを利用するときなどに便利です。パーティーモードを使うためには、「パーティーモード設定」を「有効」に設定します(sep.86)。

# **⑧PARTY** を押して、パーティーモードをオン/オフする

本機のフロントパネルディスプレイやテレビ画面に「Party Mode On」や「パーティーモード オン」または「Party Mode Off」や「パーティーモード オフ」と表示されます。パーティーモード中は、フロントパネルディスプレイの PARTY インジケーターが点灯します。

- ZONE2 OUT 端子から出力される音声信号は、 2 チャンネルのステレオ音声にダウンミックス されます。
- パーティーモードは、メインゾーンの電源がオンのときのみ「オン」にできます。
- メインゾーンの電源をオフにすると、パー ティーモードもオフになります。

# 付録

# 故障かな?と思ったら

で使用中に本機が正常に作動しなくなった場合は下記の点をで確認ください。 対処しても正常に作動しない、または下記以外で異常が認められた場合は、本機の電源をオフにし、電源プラグを抜いて、お買い上げ店またはヤマハ修理で相談センターにお問い合わせください。

# 全般

| 症状                            | 原因                                                                                                      | 対策                                                                       | 参照ページ     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 電源をオンにできない                    | 3回続けて保護回路が作動した。                                                                                         | 3 回続けて保護回路が動作すると、<br>製品保護のため電源が入らなくなり<br>ます。ヤマ八修理で相談センターに<br>点検をご依頼ください。 | _         |
| 電源をオンにして<br>もすぐに切れてし          | 電源コードがしっかり接続されていない。                                                                                     | 電源コードを AC コンセントにしっ<br>かりと差し込んでください。                                      | _         |
| まう                            | (再度電源をオンにしたとき<br>に、「CHECK SP WIRES!」<br>と表示されるとき)スピー<br>カーケーブルがショートした<br>状態で電源を入れたため、保<br>護回路により電源が切れた。 | すべてのスピーカーケーブルが本機とスピーカーに正しく接続されているか確認してください。                              | 簡易<br>ガイド |
| 電源をオフにできない、または本機が正<br>常に動作しない | 内部マイコンが外部電気<br>ショック(落雷または過度の<br>静電気)、または電源電圧の低<br>下によりフリーズしている。                                         | AC コンセントから電源プラグを抜き、約30秒後にもう一度差し込んでください。                                  | _         |
|                               | リモコンにセットした電池が<br>切れている。                                                                                 | すべての電池を新品に変えてください。                                                       | 簡易<br>ガイド |
| フロントパネル<br>ディスプレイに残           | 操作しない状態が長時間続い<br>たためオートパワーダウン機                                                                          | 本機の電源をオンにして、再生し直<br>してください。                                              | _         |
| り時間が表示され、<br>スタンバイになる         | 能が作動した。                                                                                                 | 設定メニューの「タイマー」(ファンクション設定 → オートパワーダウン → タイマー) を表示して、設定を「オフ」にしてください。        | 88        |
| 使用中に突然電源が<br>スタンバイになる         | スピーカーケーブルがショー<br>トしたため、保護回路が作動<br>した。                                                                   | スピーカーケーブルの芯線どうしが<br>接触していないか確認し、電源をオ<br>ンにしてください。                        | _         |
|                               | スリープタイマーが作動した。                                                                                          | 本機の電源をオンにして、再生し直<br>してください。                                              | _         |

| 症状     | 原因                                                                        | 対策                                                                  | 参照<br>ページ        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| 音声が出ない | 再生機器のケーブルがしっか<br>り接続されていない。                                               | 接続を確認してください。接続に問題がないときはケーブルに接続不良が発生している可能性があります。                    | 25、<br>簡易<br>ガイド |
|        | スピーカーがしっかり接続さ<br>れていない。                                                   | 接続を確認してください。                                                        | 簡易<br>ガイド        |
|        | 接続している HDMI 機器が<br>著作権保護(HDCP)に対応<br>していない。                               | 著作権保護に対応した機器を接続し、<br>著作権保護(HDCP)エラーが発生<br>していないことを確認してください。         | 1                |
|        | (スタンバイスルー機能をオ<br>ンにしている場合)<br>HDMI のオーディオ出力がテ<br>レビにのみ出力されるよう設<br>定されている。 | 設定メニューの HDMI オーディオ出<br>力設定(HDMI 設定 → 音声出力)を、<br>「アンプ」以外に設定してください。   | 84               |
|        | 再生したいソースが正しく選<br>ばれていない。                                                  | <b>入力ソース選択キー</b> で、再生したい<br>ソースを正しく選んでください。                         | 38               |
|        | CD-ROM など、本機で再生できない信号が入力されている。                                            | 本機で再生可能な信号を再生してく ださい。                                               | 1                |
| 映像が出ない | HDMI OUT1-2 端子に接続<br>したテレビが対応していない<br>映像信号を出力している。                        | アドバンスドセットアップメニューを表示させ、「INITIALIZE」の項目から「VIDEO」を選んで映像の設定を初期化してください。  | 98               |
|        |                                                                           | アドバンスドセットアップメニュー<br>の「MONITOR CHECK」が<br>「YES」に設定されているかご確認く<br>ださい。 | 98               |
|        | テレビで適切な映像入力が選<br>ばれていない。                                                  | テレビを操作して適切な映像入力を<br>選択してください。                                       | _                |
|        | テレビを接続しているHDMI<br>OUT 端子からの出力が有効<br>になっていない。                              | <b>HDMI OUT キー</b> を繰り返し押して、<br>接続している HDMI OUT 端子を有<br>効にしてください。   | 38               |

| 症状                         | 原因                                                                           | 対策                                                                                                                                                                                                                                                         | 参照 ページ           |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 特定のスピーカー<br>から音が出ない        | スピーカーが故障している。                                                                | フロントパネルディスプレイのスピーカーインジケーターを確認し、該当するスピーカーチャンネルが点灯している場合は、他のスピーカーを接続して、音が出るか確認してください。音が出ない場合は、本機が故障している可能性があります。                                                                                                                                             | 13               |
|                            | 再生機器やスピーカーがしっ<br>かり接続されていない。                                                 | 接続を確認してください。接続に問題がないときはケーブルに接続不良が発生している可能性があります。                                                                                                                                                                                                           | 25、<br>簡易<br>ガイド |
|                            | 該当スピーカーから音声信号が出力されない設定になっている。                                                | フロントパネルディスプレイのスピーカーインジケーターを確認してください。該当するチャンネルが消灯している場合は以下の項目をご確認ください。 1)他の入力ソースに切り替えて試してみてください。 2)選択中のサウンドプログラムでは、該当スピーカーから音声は出力されません。他のサウンドプログラムを選択してみてください。 3)本機側で、該当するスピーカーがなし(無)に設定されている可能性があります。設定メニーのスピーカー設定を表示して、該当するスピーカー(スピーカー・設定・→構成)を有効にしてください。 | 13、79            |
|                            | 設定メニューの「スピーカー設<br>定」で、該当するスピーカーの<br>音量が最小になっている。                             | 設定メニューのスピーカー設定を表示<br>して、スピーカーの音量(スピーカー<br>設定 → 音量)を調節してください。                                                                                                                                                                                               | 80               |
|                            | (片側のチャンネルの音声が<br>ほとんど出ない場合) スピー<br>カーの音量のバランスが適切<br>に設定されていない。               | 設定メニューの「音量」(スピーカー<br>設定 → 手動設定 → 音量)で、各ス<br>ピーカーの音量バランスを設定し直<br>してください。                                                                                                                                                                                    | 80               |
|                            | 再生するソースやサウンドプログラムによっては、音が出ないチャンネルがある。                                        | 他のサウンドブログラムを選択して<br>みてください。                                                                                                                                                                                                                                | 40               |
| センタースピー<br>カーからのみ音声<br>が出る | モノラルの再生ソースにサウンドプログラムをかけた場合、使用するサラウンドデコーダーによっては、すべての音声がセンタースピーカーから出力されることがある。 | 他のサウンドプログラムを選択してみてください。                                                                                                                                                                                                                                    | 40               |

| 症状                                     | 原因                                                                                      | 対策                                                                                                | 参照 ページ |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| プレゼンススピー<br>カーから音声が出                   | ストレートデコードモードがオ<br>ンになっている。                                                              | STRAIGHT を押して、ストレートデコードモードをオフにしてください。                                                             | 41     |
| ない                                     | 再生するソースやサウンドプログラムによっては、音が出ないチャンネルがある。(故障ではありません)                                        | 他のサウンドプログラムを選択してみてください。                                                                           | 40     |
| サラウンドスピー<br>カーから音声が出<br>ない             | 再生するソースやサウンドプログラムによっては、音が出ないチャンネルがある。(故障ではありません)                                        | 他のサウンドプログラムを選択してみてください。                                                                           | 40     |
| サラウンドバック<br>スピーカーから音<br>が出ない           | オプションメニューの拡張サラウンドの設定が「オフ」になっている。または拡張サラウンドの設定が「自動判別」の状態で、入力されている信号にサラウンドバックの信号が含まれていない。 | 拡張サラウンドの設定を、「オフ」および「自動判別」以外に設定してみてください。                                                           | 50     |
| サブウーファーか<br>ら音声が出ない                    | サブウーファーが接続されて<br>いない、または無効に設定さ<br>れている。                                                 | サブウーファーが接続されていることを確認し、設定メニューの「サブウーファー」(スピーカー設定 → 手動設定 → 構成 → サブウーファー)の設定が「使用する」になっていることを確認してください。 | 79     |
|                                        | サブウーファーの電源がオフ<br>になっている。                                                                | サブウーファーの電源をオンにして<br>ください。サブウーファーにオート<br>パワーオフ機能がある場合は、パ<br>ワーオフになる感度を下げるか無効<br>に設定してください。         | I      |
|                                        | 再生しているソースに LFE<br>(☞p.110) や低音信号が含<br>まれていない。                                           | エクストラベースをオンにすると、<br>フロントチャンネルの音をサブウー<br>ファーから出力することができます。                                         | _      |
| 聴きたいデジタル<br>音声フォーマット<br>で音声が再生され<br>ない | 再生機器側で、聴きたいデジタル音声フォーマットが出力されない設定になっている。                                                 | 再生機器の取扱説明書をご覧のうえ、<br>正しく設定してください。                                                                 | _      |
| デジタル機器や高<br>周波機器からの雑<br>音を受けている        | 本機とデジタル機器や高周波機器の設置場所が近すぎる。                                                              | 本機とそれらの機器を離して設置してください。                                                                            | _      |

# 故障かな?と思ったら

| 症状                   | 原因                         | 対策                                                                                                                                                | 参照<br>ページ |
|----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 「ジー」、「ブーン」などの雑音が入る   | ケーブルがしっかり接続され<br>ていない。     | ケーブルをしっかり差し込んでください。接続に問題がないときはケーブルに接続不良が発生している可能性があります。                                                                                           | _         |
|                      | DTS-CD を再生している。            | ノイズだけが再生される場合:<br>DTS のビットストリームが本機に正しく入力されていない場合は、ノイズだけが再生されます。<br>本機と再生機器をデジタル接続して再生してください。症状が解消しない場合は、再生機器側に問題がある可能性があります。再生機器のメーカーにお問い合わせください。 | _         |
|                      |                            | 再生 / スキップ操作時にノイズが発生する場合:<br>DTS-CD を再生する際、入力ソース選択後に入力選択メニューを表示して「デコードモード」を「DTS」に設定してください。                                                         | 70        |
| 音量を上げられない、または音が歪んでいる | 本機の出力端子に接続された機器の電源が入っていない。 | AV アンブという製品ジャンルの特性<br>上、出力端子に接続している機器の電<br>源が切れている場合に、再生音が歪ん<br>だり、音量が下がったりすることがあ<br>ります。本機に接続しているすべての<br>機器の電源を入れてください。                          | _         |
|                      | 「音量の上限」が小さい音量<br>に設定されている。 | 大きい音量に設定し直してください。                                                                                                                                 | 82        |

# HDMI™

| 症状                                                                   | 原因                                                         | 対策                                                                                                              | 参照 ページ |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| フロントパネルディ<br>スプレイの HDMI                                              | HDMI 接続に問題が発生している。                                         | HDMI ケーブルを差し直してみてく<br>ださい。                                                                                      | _      |
| インジケーターが点<br>滅している                                                   |                                                            | 映像設定(情報メニュー → ビデオ信号)で本機が対応していない HDMI<br>映像が入力されていないか確認して<br>ください。                                               | 92     |
| 音声や映像が出ない                                                            | 制限台数を超える HDMI 機器を接続している。                                   | 接続している HDMI 機器の数を減ら<br>してください。                                                                                  | ı      |
|                                                                      | 接続している HDMI 機器が<br>著作権保護(HDCP)に対応<br>していない。                | 著作権保護に対応した機器を接続してください。                                                                                          | _      |
| (HDMI コント<br>ロール機能使用時)<br>テレビのリモコン<br>を操作時、テレビ<br>の音声が本機より<br>出力されない | テレビの音声出力が本機に接続されていない。またはテレビ側の設定と合っていない。                    | テレビの音声出力を本機に接続し、<br>「TV 音声入力」で接続した入力ソー<br>スを選んでください。<br>(設定メニュー → HDMI 設定 → TV<br>音声入力)                         | 84     |
|                                                                      | (オーディオリターンチャン<br>ネル機能使用時)<br>オーディオリターンチャンネ<br>ル機能が作動していない。 | テレビがオーディオリターンチャンネル機能に対応しているか確認してください。「ARC(オーディオリターンチャンネル)」をオンにしてください。 (設定メニュー → HDMI 設定 → ARC(オーディオリターンチャンネル))) | 84     |

# FM/AM 放送の受信

# FΜ

| 症状                                          | 原因                                    | 対策                                      | 参照 ページ    |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| ステレオ放送にな<br>ると雑音が多く聞                        | 放送局から離れた地域で受信<br>しているか、アンテナ入力が        | アンテナの接続を確認してください。                       | 簡易<br>ガイド |
| きづらい                                        | 弱い。                                   | 屋外アンテナを接続してください。                        | _         |
|                                             |                                       | 屋外アンテナを感度の良い、多素子<br>のものに変えてください。        | _         |
|                                             |                                       | モノラルで受信してください。                          | 54        |
| FM 専用アンテナ<br>を使用しているが、<br>音が歪むなど受信<br>感度が悪い | マルチパス(多重反射)などの妨害電波を受けている。             | アンテナの高さや方向、設置場所を変えてください。                | _         |
| 自動で選局できない                                   | 放送局から離れた地域で受信<br>しているか、アンテナ入力が<br>弱い。 | 屋外アンテナを接続してください。                        | _         |
|                                             |                                       | 屋外アンテナを感度の良い、多素子<br>のものに変えてください。        | _         |
|                                             |                                       | 手動で選局してください。                            | 52        |
| "No Presets"と<br>表示される                      | プリセット放送局が登録され<br>ていない。                | お好みの FM/AM 放送局をプリセット局として登録してから操作してください。 | 52        |
| "Wrong Station"<br>と表示される                   | 無効な FM/AM 周波数を入<br>力した。               | FM/AM 放送局で有効な範囲の周波数を入力してください。           | _         |

# $\mathsf{AM}$

| 症状                | 原因                     | 対策                                                                 | 参照 ページ |
|-------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
|                   | 電波が弱い、あるいはアンテナの接続が不完全。 | AM ループアンテナの方向を変えて<br>ください。                                         | _      |
|                   |                        | 屋外アンテナを接続してください。<br>屋外アンテナを接続した場合でも、<br>AM ループアンテナは必ず接続して<br>ください。 | _      |
|                   |                        | 手動で選局してください。                                                       | 52     |
| オートプリセット<br>ができない | AM 放送局はオートプリセットができない。  | マニュアルプリセットをしてください。                                                 | 52     |

| 症状                               | 原因                                                         | 対策                                                   | 参照<br>ページ |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
| 「ジー」、「ザー」、<br>「ガリガリ」などの<br>雑音が入る | ループアンテナが接続されて<br>いない。                                      | AM ループアンテナを接続してください。接続しても改善されない場合は屋外アンテナを接続してください。   | 簡易<br>ガイド |
|                                  | 空電や雷による雑音、または<br>蛍光灯、モーター、サーモス<br>タット付きの電気器具の雑音<br>を拾っている。 | AM 屋外アンテナを張り、アースを<br>完全に取ると減少しますが、完全に<br>除去するのは困難です。 | _         |
| 「ブンブン」、<br>「ヒューヒュー」な<br>どの雑音が入る  | 本機の近くでテレビを使用し<br>ている。                                      | 本機とテレビを離して設置してください。                                  | _         |
| "No Presets" と<br>表示される          | プリセット放送局が登録され<br>ていない。                                     | お好みの FM/AM 放送局をプリセット局として登録してから操作してください。              | 52        |
| "Wrong Station"<br>と表示される        | 無効な FM/AM 周波数を入<br>力した。                                    | FM/AM 放送局で有効な範囲の周波<br>数を入力してください。                    | _         |

# USB/ネットワーク

| 症状                                           | 原因                                                  | 対策                                                         | 参照ページ |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|
| 「No Device」と<br>表示され、USB<br>デバイスが認識さ<br>れない。 | 違法なデバイスと認識されて<br>いる。                                | 本機の電源をオフにして、オンにし直してください。                                   |       |
| USB デバイスの<br>音楽ファイルと<br>ディレクトリが表<br>示されない。   | 音楽ファイルとディレクトリ<br>が FAT エリア以外のところ<br>にある。            | 音楽ファイルとディレクトリを FAT<br>エリアに置いてください。                         | _     |
|                                              | 8 つ以上のディレクトリの階層、あるいは 500 以上のファイルがあるディレクトリを見ようとしている。 | USB デバイスのファイル構成を変更<br>してください。                              | _     |
| パソコンサーバー<br>/インターネット<br>ラジオが正しく動<br>かない。     | IP アドレスが正しく設定されていない。                                | ルータの DHCP サーバー機能をオン<br>にし、現在の操作環境に合わせて交<br>互に手動設定を行ってください。 | 85    |
|                                              | ネットワークケーブルが接続<br>されていない。                            | 正しく接続してください。                                               | 30    |

# 故障かな?と思ったら

| 症状                          | 原因                                                                                                                                                                              | 対策                                               | 参照ページ |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| パソコンサーバー<br>の音楽が再生され<br>ない。 | パソコンに Windows<br>Media Player がインストー<br>ルされていない。                                                                                                                                | パソコンに Windows Media<br>Player をインストールしてくださ<br>い。 | _     |
|                             | 音楽が本機で再生できない<br>フォーマットで録音されている。本機では WMA、MP3、<br>MPEG-4 AAC、FLAC、<br>WAV (PCM フォーマット)<br>以外のフォーマットでは再生できません。また、WMA、<br>MP3、MPEG-4 AAC、<br>FLAC、WAV フォーマットで録音されていても再生できない場合があります。 | 本機が対応しているフォーマットで録音されている音楽を再生してください。              |       |
| インターネットラ<br>ジオが再生されな<br>い。  | ネットワーク機器のファイア<br>ウォールが作動している。イ<br>ンターネットラジオは、各局<br>指定のポートからのみ再生で<br>きます。ポート番号はラジオ<br>局によって異なります。                                                                                | ネットワーク機器のファイアウォー<br>ル設定を確認してください。                | _     |
|                             | インターネットに接続されていない。                                                                                                                                                               | ネットワーク機器の設定を確認し、<br>お使いのプロバイダにお問い合わせ<br>ください。    | _     |

| 表示            | 内容                                  | 対策                                                                            | 参照<br>ページ |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Connect error | ネットワークから本機への信<br>号経路に問題がある。         | 本機と、ルータまたはハブの LAN<br>ポート間の接続を確認してください。                                        | 30        |
|               |                                     | ルータが正しく接続されており電源がオンになっていることを確認してください。また、モデムが正しく接続されており電源がオンになっていることも確認してください。 | 30        |
| Disconnected  | USB デバイスが、本機の<br>USB ポートから外れている。    | 本機と、USB デバイス間の接続を確認してください。                                                    | _         |
|               | 以前本機に接続されていたパ<br>ソコンサーバーが存在しな<br>い。 | 本機を、利用可能なサーバーに接続してください。                                                       | 30        |

| 表示             | 内容                                        | 対策                                                                                           | 参照<br>ページ |
|----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| No Device      | USB デバイスから本機への<br>信号経路に問題がある。             | 本機の電源をオフにして、USBデバイスを本機のUSBポートにもう一度接続してください。                                                  | 31        |
|                |                                           | USB デバイスをリセットしてください。                                                                         |           |
| Access error   | USB デバイスにアクセスで<br>きない。                    | 他の USB デバイスを再生してみて<br>ください。                                                                  |           |
|                | USB デバイスから本機への<br>信号経路に問題がある。             | 本機の電源をオフにして、USB デバイスを本機の USB ポートにもう一度接続してください。                                               | 31        |
|                |                                           | USB デバイスをリセットしてください。                                                                         | _         |
| Access denied  | パソコンが接続を拒否している。                           | Windows Media Player11 または<br>12 の共有設定を確認し、本機を音楽<br>コンテンツの共有デバイスとして選<br>択してください。             | 55        |
| Unable to Play | パソコンに保存されている曲<br>が再生できない。                 | Windows Media Player がパソコンにインストールされていることを確認してください。                                           | _         |
|                |                                           | パソコンに保存されている曲が再生<br>可能か確認してください (MP3、<br>WMA、MPEG-4 AAC、WAV)。                                |           |
|                |                                           | 再生可能な音楽ファイル(MP3、<br>WMA、MPEG-4 AAC、WAV)を<br>パソコンに保存してください。                                   |           |
|                | ネットワークに負荷がかかり<br>すぎて再生に影響している可<br>能性がある。  | 通常のネットワークとは別に、本機<br>専用のネットワークをご使用くださ<br>い。                                                   | _         |
| List update    | パソコンサーバーのコンテン<br>ツリストがアップデートされ<br>た。      |                                                                                              | _         |
| Bookmark On    | お好みのインターネットラジ<br>オ局がお気に入りリストに追<br>加された。   |                                                                                              | _         |
| Bookmark Off   | 登録済みのインターネットラ<br>ジオ局がお気に入りリストか<br>ら削除された。 |                                                                                              | _         |
| USB Overloaded | 接続中の USB デバイスに過電流が流れている。                  | 本機の電源を切って USB デバイス<br>を外してください。それでもメッ<br>セージが表示される場合、本機がそ<br>の USB デバイスに対応していない<br>可能性があります。 | _         |

# iPod/iPhone

| 表示             | 内容                                                   | 対策                                                 | 参照ページ |
|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|
| Loading        | iPod/iPhone との接続を確認中、または情報を取得中です。                    |                                                    | _     |
| Connect error  | iPod/iPhone との通信に問題が発生しています。                         | 本機の電源をオフにし、ヤマハ製<br>iPod 用ユニバーサルドックを接続し<br>直してください。 | 61    |
|                |                                                      | iPod/iPhone をヤマハ製 iPod 用ユニバーサルドックにセットし直してください。     | 61    |
| Unknown iPod   | 本機に対応していない種類の<br>iPod/iPhone が接続されて<br>います。          | 本機に対応した iPod を接続してください。                            | _     |
| iPod connected | iPod/iPhone がヤマ八製<br>iPod 用ユニバーサルドック<br>に正しく接続されました。 |                                                    | _     |
| Disconnected   | iPod/iPhone がヤマ八製<br>iPod 用ユニバーサルドック<br>から取りはずされました。 |                                                    |       |
| Unable to play | 何らかの原因で iPod/<br>iPhone を再生できません。                    | iPod/iPhone に保存されている曲が<br>再生可能であるか確認してください。        | _     |

# Bluetooth

| 表示           | 内容                                                                  | 対策                                                                                                                                                                                                           | 参照<br>ページ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Searching    | ヤマハ製 Bluetooth ワイヤ<br>レスオーディオレシーバーと<br>Bluetooth 機器をペアリン<br>グしています。 |                                                                                                                                                                                                              | _         |
|              | ヤマハ製 Bluetooth ワイヤ<br>レスオーディオレシーバーと<br>Bluetooth 機器の接続を確<br>立しています。 |                                                                                                                                                                                                              | _         |
| Completed    | ペアリングが完了しました。                                                       |                                                                                                                                                                                                              | _         |
| Canceled     | ペアリングが中止されまし<br>た。                                                  |                                                                                                                                                                                                              | _         |
| BT connected | ヤマハ製 Bluetooth ワイヤ<br>レスオーディオレシーバーと<br>Bluetooth 機器の接続が確<br>立しました。  |                                                                                                                                                                                                              |           |
| Disconnected | ヤマハ製 Bluetooth ワイヤ<br>レスオーディオレシーバーと<br>Bluetooth 機器の接続が切<br>断されました。 |                                                                                                                                                                                                              |           |
| Not found    | Bluetooth 機器が見つかり<br>ませんでした。                                        | (ペアリング時) -ペアリングは、本機と Bluetooth 機器で同時にする必要があります。 Bluetooth 機器側もペアリングモードになっているか確認してください。 (接続時) - Bluetooth 機器の電源がオンになっているか確認してください。 - ヤマハ製 Bluetooth ワイヤレスオーディオレシーバーとBluetooth 機器の距離が 10メートル以上離れていないか確認してください。 | -         |
|              |                                                                     | - Bluetooth 機器と本機がペアリン<br>グされていない可能性があります。<br>再度ペアリングしてください。                                                                                                                                                 | 65        |

# リモコン

| 症状                   | 原因                                                      | 対策                                                                                                                                                                                                         | 参照 ページ    |
|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 本機をリモコンで<br>操作できない   | リモコン操作範囲からはずれ<br>ている。                                   | 本体のリモコン受光窓から 6m 以内、<br>リモコン受光部の正面から左右 30°<br>以内の範囲で操作してください。                                                                                                                                               | _         |
|                      | 受光窓に日光や照明(イン<br>バーター蛍光灯やストロボラ<br>イトなど)があたっている。          | 照明、または本体の向きを変えてく<br>ださい。                                                                                                                                                                                   | _         |
|                      | 乾電池が消耗している。                                             | 乾電池をすべて交換してください。                                                                                                                                                                                           | 簡易<br>ガイド |
|                      | リモコン側と本体側のリモコ<br>ン ID が一致していない。                         | コードまたはリモコン ID の設定を変えてください。                                                                                                                                                                                 | 94、97     |
| リモコンの電池が<br>すぐ切れる    | 電力が不足している                                               | アルカリ電池に交換してください。                                                                                                                                                                                           | _         |
| 外部機器をリモコ<br>ンで操作できない | リモコンコードが正しく設定<br>されていない。                                | 「リモコンコード一覧」をご覧になり、正しく設定してください。                                                                                                                                                                             | 94、96     |
|                      |                                                         | 「リモコンコード一覧」をご覧になり、同じメーカーの別のコードを設定してください。                                                                                                                                                                   | 94、96     |
|                      |                                                         | カーソル △ / ▽ / ◁ / ▷ などのリモコンキーが動作しない場合は、下記の操作をしてみてください。 DVD のディスクメニューなどで操作できない場合: 入カソース選択キーを使ってもう一度入力ソースを選択してから操作してください。 オプションメニュー /ON SCREENメニューで操作できない場合: SOURCE/RECEIVER を押して(オレンジに点灯)、もう一度リモコンを操作してください。 | _         |
|                      | リモコンコードを正しく設定<br>しても、メーカーまたは機器<br>によっては操作できない場合<br>がある。 |                                                                                                                                                                                                            | _         |

## 用語/技術解説

### 音声に関する用語

#### サンプリング周波数

アナログ音声信号をデジタル信号化する際に、1 秒間にサンプリング(信号の大きさを数値に置き換えること)する回数をサンプリング周波数といいます。

再生できる周波数帯は「サンプリング周波数」で決まり、サンプリング周波数が高いほど再生可能な音域が広がることになります。

#### バイアンプ

スピーカーのウーファーとツィーターを別々のアンプで駆動する方式です。中低域部と高域部を独立して接続することにより、逆起電力による音の純度低下を抑え、よりクリアな音声を楽しめます。

#### リップシンク (Lip sync)

HDMI がサポートしている、音声と映像の出力タイミングのずれを自動で補正する技術です。映像信号の大容量化にともなう信号処理の複雑化により、音声出力に対して映像出力が遅れてしまうことがあります。この映像出力の遅延を自動で検知し、遅延時間に合わせて音声を遅らせて出力することにより、音声と映像の出力タイミングを同期させています。

#### 量子化ビット数

アナログ音声信号をデジタル信号化する際に、音の大きさを数値化するときのきめ細かさを量子化ビット数といいます。音量の差を表すダイナミックレンジは「量子化ビット数」で決まり、量子化ビット数が大きいほど音の大きさの変化をきめ細かく再現できます。

#### AAC (アドバンスト・オーディオ・コーディング)

MPEG-2 オーディオ規格の一つで、BS/ 地上波デジタル放送で採用されています。モノラル音声から最大で 7 チャンネル音声までを効率良く圧縮して記録、伝送できます。

本機は AAC デコーダーを搭載しているため、BS/ 地上波デジタルチューナーで受信した番組の 5.1 チャンネル音声をデコード(復号)して再生できます。

#### **Dolby Digital**

Dolby Digital は、完全に独立したマルチチャンネル音声を再生できるデジタルサラウンドシステムです。全帯域の音声成分を持つフロント 3 チャンネル(フロント L/R、センター)と、サラウンド 2 チャンネル(サラウンド L/R)、低音域専用の LFE チャンネルの合計 5.1 チャンネルで構成されます。サラウンド 2 チャンネルがステレオで収録されているため、Dolby Surround と比較して、音の移動感や周囲の環境音がより明確になります。全帯域の 5 チャンネルの幅広いダイナミックレンジと正確な音の定位によって、これまでにない迫力と現実感を再現できます。

本機では、モノラル音声から 5.1 チャンネルスピーカーシステムまでお好みの視聴環境を選ぶことができます。

#### Dolby Digital Surround EX

本機は 5.1 チャンネルのソースに、サラウンドバックチャンネルを加えて 6.1 チャンネル再生を可能にする、Dolby Digital Surround EX ソフト対応の Dolby Digital EX デコーダーを内蔵しています(サラウンドバックチャンネルはサラウンド左とサラウンド右チャンネルから作られます)。

Dolby Digital Surround EX で録音された映画のサウンドトラックを再生する際に、最良の音声を再生できます。この追加チャンネルにより、特に飛び越えたり飛び回ったりといった動きのあるシーンで、よりダイナミックでリアルな動作音をお楽しみいただけます。

#### **Dolby Digital Plus**

ブルーレイディスクなどの次世代光ディスクや、デジタルテレビ放送向けに開発された高品質音声フォーマットです。ブルーレイディスクではオプション採用され、最大 7.1 チャンネルのディスクリート音声信号を最大転送レート 6Mbps で収録可能です。従来の Dolby Digital と互換性があるため、Dolby Digital 対応の機器でも再生できます。

#### Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II はドルビープロロジックを改良した方式で、Dolby Surround 方式のソフトに多く採用されています。2 チャンネルで記録された音声信号を処理し、優れた分離感を保ったまま 5.1 チャンネル音声に変換します。映画用の Movie モードと、音楽などのステレオソース用の Music モード、ゲーム用の Game モードが用意されています。

従来の 2 チャンネル音声(モノラル音声を除く)だけで記録された古い映画も、5.1 チャンネルの迫力ある音声で楽しめます。

#### Dolby Pro Logic IIx

ドルビープロロジックの技術です。2 チャンネルで記録された音声はもちろん、マルチチャンネルで記録された音声信号も処理し、自然な 7.1 チャンネル音声をフルレンジで再生します。映画用の Movie モード(2 チャンネル音声入力時のみ)、音楽用の Music モード、ゲーム用の Game モードが用意されています。

#### Dolby TrueHD

ブルーレイディスクなどの次世代光ディスク向けに開発されたロスレス(可逆型)高品質音声フォーマットです。ブルーレイディスクではオプション採用され、96kHz/24bit 時には最大 8 チャンネルのディスクリート音声信号を、最大転送レート 18Mbps で収録可能です。従来の Dolby Digital と互換性があるため、Dolby Digital 対応の機器でも再生できます。ダイアログノーマライゼーションやダイナミックレンジコントロールをサポートしています。スタジオマスター品質の音声が楽しめます。

#### DTS 96/24

DTS 96/24 は DVD ビデオのマルチチャンネルサウンドを高音質で再生します。従来の DTS デコーダーとも互換性があるため、 DTS 96/24 に対応していない機器では、通常の DTS サラウンドとして楽しむことができます。「96」はサンプリング周波数の 96kHz(従来の 48kHz から倍増)、「24」は量子化ビット数 24 ビットを示します。広い周波数帯域、ダイナミックレンジで、DVD ビデオの音楽や映画音声を 5.1 チャンネルで楽しむことができます。

#### DTS デジタルサラウンド

DTS デジタルサラウンドは、アナログの映画音声に取って代わる 5.1 チャンネル方式のデジタルサウンドトラックとして開発された最新技術で、世界中の映画館に急速に普及しています。ご家庭でも音の奥行きや自然な空間表現を楽しめるように開発したものが、本機で採用している DTS システムです。極めて劣化が少なく、クリアな音質の 6 チャンネル(フロント L/R、センター、サラウンド L/R チャンネル、サブウーファー用 LFEO.1 チャンネルを加えた 5.1 チャンネル)で構成されています。

#### **DTS Express**

ブルーレイディスクなどの次世代光ディスク向けに開発された音声フォーマットで、ネットワークストリーミング用に最適化された低ビットレート信号です。ブルーレイディスクではセカンダリーオーディオで使用され、本編の再生を楽しみながらインターネットを経由して映画制作者のコメントなどを楽しめます。

#### DTS-HD High Resolution Audio

ブルーレイディスクなどの次世代光ディスク向けに開発された高品質音声フォーマットです。ブルーレイディスクでオブション採用され、96kHz/24bit で最大 7.1 チャンネルのディスクリート音声信号を、最大転送レート 6Mbps(ブルーレイディスクの場合)で収録可能です。従来の DTS デジタルサラウンドと互換性があるため、DTS デジタルサラウンド対応の機器でも再生できます。

#### DTS-HD Master Audio

ブルーレイディスクなどの次世代光ディスク向けに開発されたロスレス(可逆型)高品質音声フォーマットです。ブルーレイディスクで標準採用され、9GkHz/24bit で最大 7.1 チャンネルのディスクリート音声信号を、最大転送レート 24.5Mbps(ブルーレイディスクの場合)で収録可能です。従来の DTS デジタルサラウンドと互換性があるため、DTS デジタルサラウンド対応の機器でも再生できます。スタジオマスター品質の音声が楽しめます。

#### DTS Neo:6

2 チャンネル信号のソースを、サラウンドバックを含めた 6 チャンネルで再生できます。再生するソースに合わせて、音楽用の Music モードと、映画用の Cinema モードが用意されています。すべてのチャンネルを全帯域で再生できるだけでなく、ディスクリート方式で記録されたソースのようなチャンネルの分離感を体感できます。

#### DSD (ダイレクト・ストリーム・デジタル)

SACD (スーパーオーディオ CD) などで使われている、デジタル信号を記録する方式の一つです。サンプリング周波数 2822.4kHz で記録することにより、CD などで使われている PCM よりも高音質で再生できます。周波数は 100kHz 以上、ダイナミックレンジは 120dB です。本機では、HDMI 端子から入力された DSD 信号の再生が可能です。

#### FLAC (Free Lossless Audio Codec)

音声圧縮方式の一つで、可逆圧縮方式を採用しています。圧縮率では非可逆圧縮方式フォーマットには 劣るものの、原音からの質の劣化がないため、高品質の音声を楽しめます。

#### MP3

MPEG で利用される音声圧縮方式の一つです。人間の感じ取りにくい部分のデータを間引く非可逆圧縮方式を採用しています。音楽 CD 並の音質を保ったままデータ量を約 1/10 に圧縮できると言われています。

#### MPEG-4 AAC

MPEG-4 オーディオ規格の 1 つで、MPEG-2 AAC より低いビットレートでデータを圧縮できることから、携帯電話や携帯音楽プレーヤーなどの小容量、高品質が求められる機器にも利用されています。また、上記の機器以外にもインターネット上のコンテンツ配信など、パソコンやメディアサーバーなどでも多く利用されている規格です。

#### LFE (低域効果音) 0.1 チャンネル

音声成分の帯域が  $20\sim120$ Hz の、低音域専用チャンネルです。Dolby Digital、DTS、AAC のいずれでも、全帯域用の 5 チャンネルに加えて、効果的な場面で低音を増強するために使用されます。音声の帯域が低域のみに制限されているため、0.1 と表現されます。

#### PCM (リニア PCM)

MP3 形式や ATRAC 形式のようにアナログ音声信号を圧縮せずに、そのまま符号化して録音・伝送する方式です。「PCM」は、パルス・コード・モジュレーションの略で、デジタル信号をパルスの符号にして変調記録するという意味です。

音楽 CD や、DVD オーディオの録音方法などで採用されています。PCM 方式では、非常に短く区切った単位時間あたりの信号の大きさを数値に置き換える(サンブリング)手法を用いています。

#### WAV

Windows 標準の音声ファイルの形式です。デジタル音声信号の保存形式などを規定しています。通常は非圧縮(PCM)のデータが使用されますが、任意の圧縮方式も利用できます。

#### WMA (Windows Media Audio)

Microsoft 社が開発した音声圧縮方式です。人間の感じ取りにくい部分のデータを間引く非可逆圧縮 方式を採用しています。音楽 CD 並の音質を保ったまま約 1/20 に圧縮できると言われています。

## サウンドプログラムに関する用語

#### コンプレストミュージック・エンハンサーモード

MP3 や AAC など、携帯音楽プレーヤーなどで使用される圧縮オーディオフォーマットの再生に最適なプログラムです。高音域を拡張し、低音域を強調することによって、圧縮オーディオをダイナミックかつ臨場感たっぷりに再生します。

#### サイレントシネマ

ヘッドホンでマルチスピーカーによるサウンドプログラムを擬似的に再現するための、ヤマハ独自のシステムです。

サウンドプログラムごとにヘッドホン用の設定値が用意されているため、自然で立体感あふれるサウンドプログラムをヘッドホンでもお楽しみいただけます。

#### シネマ DSP (デジタル・サウンド・フィールド・プロセッサー)

Dolby Surround やDTS のシステムは、本来映画館用に設計されているため、ご家庭では部屋の広さや壁の材質、スピーカーの数などの条件の違いによって、同じソフトであっても視聴感に差が出てしまいます。ヤマハシネマ DSP は、豊富な実測データに基づく独自の音場技術を応用することで、ドルビーブロロジックや Dolby Digital、DTS のシステムと組み合わせて音のスケールや奥行き、音量感を補い、ご家庭でも映画館のような視聴体験を実現します。

#### バーチャルシネマ DSP

サラウンド L/R スピーカーを設置していなくとも、仮想的にサラウンド L/R スピーカーの音場を再現することで、サウンドプログラムを楽しめます。センタースピーカーを設置できない場合でも、フロント L/R スピーカーだけで、バーチャルシネマ DSP をお楽しみいただけます。

#### シネマ DSP 3D

音場の高さ方向の情報を含んだ、実際に測定された音場データです。 CINEMA DSP 3D モードでは、より緻密で立体的な3 D 感覚の音場をリスニングルームに再現します。

## 映像に関する用語

#### コンポーネントビデオ信号

映像信号を、輝度を表す Y 信号と、色を表す Pb/Cb 信号(青色差信号)および Pr/Cr 信号(赤色差信号)の 3 系統に分けて伝送する方式です。それぞれの信号を独立して伝送するため画質の劣化が少なく、色をより忠実に再現できます。また、コンポーネントビデオ信号は、色を表す信号から輝度を表す信号を引いているため、色差信号とも呼ばれます。

この方式をお使いになるためには、コンポーネントビデオ端子、または D 端子のあるテレビを本機に接続してください。

#### コンポジットビデオ信号

輝度を表す Y 信号と、色を表す C 信号を 1 つの映像信号としてまとめて伝送する方式です。テレビの NTSC 信号などが採用しています。

#### D 端子

AV 機器間での映像信号の伝送に用いられる端子で、性能に応じてランクが D1 から D5 に分けられています。 D 端子では、コンポーネントビデオ信号とコントロール信号(走査線、アスペクト比、インターレース / プログレッシブの情報)を、1 本の専用ケーブルで接続できます。本機には D4 ビデオ端子が装備されており、D1 から D4 の規格に対応しています。

#### Deep Color

HDMI がサポートしている映像技術です。RGB または YCbCr 信号の処理を、従来の 8 ビットに対して 10/12/16 ビットで処理することで、より豊かな色調表現が可能です。表現できる色の数が従来の数百万色から数億色に増えたことにより、グラデーションの表現力や暗部のディテール再現力が向上し、カラーバインディング(しま模様状になる色の変化)の少ない画像を楽しめます。

#### **HDMI**

世界業界標準規格である HDMI (High-Definition Multimedia Interface Specification) 規格に準じた、次世代テレビ向けのデジタルインターフェースです。著作権保護技術 (HDCP: High-bandwidth Digital Content Protection System) に対応しているため、デジタルビデオ / オーディオ信号をデジタルのまま劣化させることなく、1本のケーブルで伝送できます。

#### Sビデオ信号

映像信号を、輝度を表す Y 信号と、色を表す C 信号に分けて伝送する方式です。S ビデオ端子で接続すると、より美しい映像で録画/再生をお楽しみいただけます。

#### x.v.Color

HDMI 1.3 以上がサポートしている映像技術です。色空間規格の一つで、sRGB 規格より広い色空間を持っているため、今までできなかった色の表現が可能です。sRGB 規格の色域との互換性を確保しながら色空間を拡張し、より鮮明で自然な映像になっています。特に静止画や CG で高い効果が得られます。

#### 用語/技術解説

## 映像信号変換表

本機では、入力されたアナログ映像信号を HDMI 映像信号に変換して出力することができます。また、入力された HDMI 映像信号を別の解像度の HDMI 映像信号に変換して出力することもできます。

「アナログ端子間変換」を「オン」にしている場合は、入力されたアナログ映像信号を別の信号方式に変換して出力することができます(☞p.83)。 変換可能な映像信号と解像度は次の表のとおりです。

○:変換可能

|              |           |           |           | HDMI 出力 |       |       | コンポ       | ーネントビデオ   | 出力 /D4 ビデ | オ出力   | Sビデオ出力    | ビデオ出力     |
|--------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|
|              | 解像度       | 480i/576i | 480p/576p | 720p    | 1080i | 1080p | 480i/576i | 480p/576p | 720p      | 1080i | 480i/576i | 480i/576i |
|              | 480i/576i | 0         | 0         | 0       | 0     | 0     |           |           |           |       |           |           |
|              | 480p/576p |           | 0         | 0       | 0     | 0     |           |           |           |       |           |           |
| HDMI 入力      | 720p      |           |           | 0       |       |       |           |           |           |       |           |           |
|              | 1080i     |           |           |         | 0     |       |           |           |           |       |           |           |
|              | 1080p     |           |           |         |       | 0     |           |           |           |       |           |           |
|              | 480i/576i | 0         | 0         | 0       | 0     | 0     | 0         |           |           |       | 0         | 0         |
| コンポーネントビデオ入力 | 480p/576p |           | 0         | 0       | 0     | 0     |           | 0         |           |       |           |           |
| /D4 ビデオ入力    | 720p      |           |           | 0       |       |       |           |           | 0         |       |           |           |
|              | 1080i     |           |           |         | 0     |       |           |           | ·         | 0     |           |           |
| S ビデオ入力      | 480i/576i | 0         | 0         | 0       | 0     | 0     | 0         |           | ·         |       | 0         | 0         |
| ビデオ入力        | 480i/576i | 0         | 0         | 0       | 0     | 0     | 0         |           | ·         |       | 0         | 0         |

## HDMI について

#### ● 音声信号について

| 音声フォーマット           | 詳細                                                                                                        | ディスク(例)                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 2 チャンネルリニア PCM     | 2ch、32-192kHz、16/20/<br>24bit                                                                             | CD、DVD-Video、DVD-<br>Audio     |
| マルチチャンネルリニア PCM    | 8ch、32-192 kHz、16/<br>20/24bit                                                                            | DVD-Audio、ブルーレイディ<br>スク、HD DVD |
| DSD                | 2/5.1ch、2.8224MHz、<br>1bit                                                                                | SACD                           |
| ビットストリーム           | Dolby Digital、DTS、AAC                                                                                     | DVD-Video                      |
| ビットストリーム(HD オーディオ) | Dolby TrueHD、Dolby<br>Digital Plus、DTS-HD<br>Master Audio、DTS-HD<br>High Resolution Audio、<br>DTS Express | ブルーレイディスク、HD<br>DVD            |

- 再生機器が音声解説のビットストリーム信号をデコードできる場合、デジタル音声入力端子 (OPTICAL または COAXIAL 端子)を使って音声入力すれば、音声解説を楽しめます。
- 再生機器で音声解説をデコードし、本機へ接続する方法について詳しくは、再生機器の取扱説明書 をご覧ください。
- お使いのDVDプレーヤーによっては、コピープロテクトがかかったDVDオーディオを再生 する場合、映像信号および音声信号が出力されないことがあります。
- 本機はHDCP非対応のHDMIまたはDVI端子を装備したテレビやプロジェクターには対応 していません。HDCP 対応の有無については、お使いの HDMI 機器または DVI 機器の取 扱説明書をご覧ください。
- ビットストリーム音声信号をデコードするには、再生機器がビットストリーム信号をその まま出力するように、再生機器で設定を変更してください。詳しくは、再生機器の取扱説 明書をご覧ください。
- ブルーレイディスクなどの音声解説(例:インターネットからダウンロードした音声コン テンツなど)には対応していません。

#### ● 映像信号について

以下の解像度に対応しています。

- 480i / 60Hz
- 480p / 60Hz
- 576i / 50Hz
- 576p / 50Hz
- 720p / 60Hz, 50Hz
- 1080i / 60Hz, 50Hz
- 1080p / 60Hz, 50Hz, 24Hz

## 商標について

## **DOLBY**

#### TRUE:

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。「ドルビー」、「PRO LOGIC」、 「Surround EX」およびダブル D 記号 **DD**、ドルビーラボラトリーズの商標です。



米国特許 5,451,942、5,956,674、5,974,380、5,978,762、6,226,616、6,487,535、 7.212.872、7.333.929、7.392.195、7.272.567 およびその他の国における特許(出 願中含む) に基づき製造されています。

DTS および記号は DTS 社の登録商標です。また、DTS-HD、DTS-HD Master Audio、お よび DTS ロゴは DTS 社の商標です。製品にはソフトウェアを含みます。 著作権 DTS 社。不許複製。



AAC ロゴマーク ( はドルビーラボラトリーズの商標です。

以下はパテントナンバーです。

| 08/937,950 | 5,633,981  | 5,227,788  | 5,299,239 | 5848391    | 5 297 236  |
|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 5,285,498  | 5,299,240  | 5,291,557  | 4,914,701 | 5,481,614  | 5,197,087  |
| 5,451,954  | 5,235,671  | 5,592,584  | 5,490,170 | 5 400 433  | 07/640,550 |
| 5,781,888  | 5,264,846  | 5,222,189  | 5,579,430 | 08/039,478 | 5,268,685  |
| 5,357,594  | 08/678,666 | 08/211,547 | 5,375,189 | 5 752 225  | 98/03037   |
| 5,703,999  | 5,581,654  | 5,394,473  | 97/02875  | 08/557,046 | 05-183,988 |
| 5,583,962  | 97/02874   | 08/894,844 | 5,548,574 | 5,274,740  | 98/03036   |
| 5.299.238  | 08/506.729 |            |           |            |            |

#### iPod™/iPhone™

iPod は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標または登録商標です。 iPhone は、Apple Inc. の商標または登録商標です。



## Fraunhofer Institut

Integrierte Schaltungen

MPEG Layer 3 音声圧縮技術は Fraunhofer IIS および Thomson によってライセンス供与さ れています。



本機はネットワーク接続に対応しています。

#### 商標について

#### Bluetooth®

Bluetoothは、Bluetooth SIGの登録商標でありヤマハはライセンスに基づき使用しています。



HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing, LLC の商標または登録商標です。

#### x.v.Color™

「x.v.Color」は、ソニー株式会社の商標です。

SILENT ™ CINEMA

「サイレントシネマ™ SILENT CINEMA™」はヤマハ株式会社の登録商標です。

Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows Media Audio、Windows Media Connect、Windows Media player は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標、または商標です。

| ● 入力端子                                                                                                                                                      | • デジタル音声<br>AV 出力 (AV OUT)1                                                            | 対応サンプリング周波数48kHz/24bit<br>画像フォーマットPNG、JPEG                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>アナログ音声<br/>RCA 入力<br/> 10 (AV1-4、AUDIO1-4、PHONO、VIDEO AUX)<br/>マルチチャンネル入力 (MULTI CH INPUT)<br/>8 チャンネル</li> </ul>                                  | <ul><li>アナログ映像<br/>モニター出力/ゾーン出力<br/>(MONITOR OUT/ZONE OUT)<br/>コンポジットビデオ1</li></ul>    | <ul> <li>イーサネット (100Base-TX/10Base-TX)</li></ul>                                 |
| - フロント L/R(FRONT L/R)<br>- センター(CENTER)<br>- サラウンド L/R(SURROUND L/R)<br>- サラウンドバック L/R(SURROUND BACK L/R)<br>- サブウーファー(SUBWOOFER)                           | S ビデオ                                                                                  | - 音声フォーマット                                                                       |
| デジタル音声     光(OPTICAL)…4(AV3-4、AUDIO1、VIDEO AUX) 同軸(COAXIAL)3(AV1-2、AUDIO2)                                                                                  | ● HDMI  • 入力                                                                           | <ul><li>バージョン</li></ul>                                                          |
| <ul> <li>アナログ映像 コンポジットビデオ5 (AV1-4、VIDEO AUX) S ビデオ5 (AV1-4、VIDEO AUX) コンポーネントビデオ (COMPONENT VIDEO)4 (AV1-4)</li> </ul>                                      | • HDMI 規格 HDMI 規格準拠 (バージョン 1.4)<br>Deep Color 30/36bit<br>x.v.Color<br>Auto Lips Sync. | <ul> <li>画像フォーマット</li></ul>                                                      |
| D4 ビデオ (D4 VIDEO)1 (AV1)  • その他 DOCK                                                                                                                        | HD Audio<br>ARC(オーディオリターンチャンネル)<br>3D                                                  | ● リモート端子                                                                         |
| 1(ステレオ音声、コンポジットビデオ、S ビデオ)<br>● <b>出力端子</b>                                                                                                                  | • 音声フォーマット<br>Dolby Digital<br>DTS                                                     | ・RS-232C                                                                         |
| <ul><li>アナログ音声<br/>スピーカー出力(SPEAKERS)<br/>9 チャンネル(7 チャンネル+エクストラ2 チャンネル)</li><li>フロント L/R(FRONT L/R)</li></ul>                                                | DSD(6 チャンネル)<br>Dolby Digital Plus<br>Dolby TrueHD<br>DTS-HD<br>PCM(2 ~ 8 チャンネル)       | <ul> <li>リモート出力(REMOTE OUT)</li></ul>                                            |
| <ul> <li>センター (CENTER)</li> <li>サラウンドL/R (SURROUND L/R)</li> <li>サラウンドバック/バイアンプL/R<br/>(SURROUND BACK/BI-AMP L/R)</li> <li>ゾーン 2 / フロントプレゼンス L/R</li> </ul> | AAC  • 著作権保護 HDCP 規格準拠  ● チューナー                                                        | • デコードフォーマット<br>Dolby TrueHD<br>Dolby Digital Plus<br>Dolby Digital              |
| (EXTRA SP: ZONE2/F.PRESENCE L/R)<br>プリアウト (PRE OUT)9 チャンネル<br>- フロント L/R (FRONT L/R)<br>- センター (CENTER)                                                     | <ul><li>アナログチューナー<br/>FM/AM1 (TUNER)</li><li>★ットワーク</li></ul>                          | Dolby Digital EX<br>DTS-HD Master Audio<br>DTS-HD High Resolution<br>DTS Express |
| - サラウンド L/R (SURROUND L/R) - サラウンドバック L/R (SURROUND BACK L/R) - サブウーファー(モノラル× 2)(SUBWOOFER1-2) AV 出力(AV OUT)                                                | • USB (USB1.1 フルスピード)                                                                  | DTS<br>DTS-ES Matrix 6.1<br>DTS-ES Discrete 6.1<br>DTS 96/24<br>AAC              |

| ・ポストデコードフォーマット Dolby Pro Logic Dolby Pro Logic II Music Dolby Pro Logic II Movie Dolby Pro Logic II Game Dolby Pro Logic IIx Music Dolby Pro Logic IIx Music Dolby Pro Logic IIx Movie Dolby Pro Logic IIx Game DTS Neo:6 Music DTS Neo:6 Cinema |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● オーディオ部                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul> <li>定格出力(20Hz~20kHz、0.06% THD、6Ω)         フロント L/R</li></ul>                                                                                                                                                                                |
| サラウンドL/R145W + 145W<br>サラウンドバック L/R145W + 145W                                                                                                                                                                                                   |
| • ダンピングファクター<br>フロント L/R(1kHz、8Ω)150 以上                                                                                                                                                                                                          |
| <ul> <li>入力感度/入力インピーダンス PHONO (MM)3.5mV/47kΩ AUDIO2 他200mV/47kΩ MULTI CH INPUT200mV/47kΩ</li> </ul>                                                                                                                                              |
| • 最大許容入力<br>PHONO(MM)(1kHz、0.1% THD)60mV以上<br>AUDIO2 他(1kHz、0.5% THD)2.4V以上                                                                                                                                                                      |
| <ul> <li>出力電圧/出力インピーダンス</li> <li>AV OUT</li></ul>                                                                                                                                                                                                |
| • 周波数特性<br>AUDIO2 他(ピュアダイレクト)→ フロント L/R<br>10Hz ~ 100kHz、+ 0/ - 3dB                                                                                                                                                                              |
| • 全高調波歪率<br>PHONO (MM) → AV OUT (20Hz ~ 20kHz、1V)<br>0.02%以下                                                                                                                                                                                     |

| AV1 他 → フロントL/R (20Hz ~ 20kHz、55W/8Ω)<br>0.04%以下                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ・S/N比 (IHF-A ネットワーク) PHONO (MM) (入力ショート、2.5mV) → AV OUT                                          |
| • 残留ノイズ(IHF-A ネットワーク)<br>フロント L/R150 μV 以下                                                       |
| <ul> <li>チャンネルセパレーション<br/>PHONO (入力ショート、1kHz/10kHz)<br/></li></ul>                               |
| • 音量調整<br>メインゾーンMUTE/ - 80 ~+ 16.5dB<br>ゾーン 2MUTE/ - 80 ~+16.5dB                                 |
| トーンコントロール特性 メインゾーン(フロントのみ)     Bass 可変幅                                                          |
| • フィルター特性 (fc = 40/60/80/90/100/110/120/160/200Hz) ハイパスフィルター(フロント、センター、サラウンド、サラウンドバック:小)         |
| ● ビデオ部                                                                                           |
| <ul><li>ビデオ信号方式<br/>モニター出力/ゾーン出力<br/>(壁紙/オンスクリーンディスプレイ)NTSC/PAL<br/>ビデオコンバージョンNTSC/PAL</li></ul> |
| • コンポジットビデオ信号レベル 1 Vp-p/75Ω                                                                      |
| • S ビデオ信号レベル<br>Y                                                                                |

| • コンポーネントビデオ/ D4 ビデオ信号レベル<br>Y1 Vp-p/75Ω<br>P <sub>B</sub> /P <sub>R</sub> 0.7Vp-p/75Ω                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>ビデオ最大許容入力<br/>(ビデオコンバージョン:オフ)1.5Vp-p以上</li> <li>S/N比(ビデオコンバージョン:オフ)6OdB以上</li> <li>周波数帯域(MONITOR OUT/ZONE OUT、ビデオコンバージョン:オフ)</li> </ul> |
| コンポーネントビデオ / D4 ビデオ<br>5Hz ~ 100MHz、± 3dB<br>● FM チューナー部                                                                                         |
| • 受信周波数範囲76.0MHz ~ 90.0MHz                                                                                                                       |
| • 50dB SN 感度 (IHF)<br>モノラル3.0 µV (20.8dBf)                                                                                                       |
| • S/N 比 (IHF)<br>モノラル 74dB<br>ステレオ 70dB                                                                                                          |
| <ul><li>・歪率 (1kHz)</li><li>モノラル</li></ul>                                                                                                        |
| <ul><li>アンテナ入力75Ω (アンバランス)</li></ul>                                                                                                             |
| ● AM チューナー部                                                                                                                                      |
| <ul><li>受信周波数範囲530kHz ~ 1710kHz</li><li>● 総合</li></ul>                                                                                           |
| <ul><li>電源電圧AC 100V、50/60Hz</li><li>消費電力</li></ul>                                                                                               |
| <ul><li>待機電力(参考値)</li><li>HDMI コントロール:オフ/スタンバイスルー:オフ</li><li></li></ul>                                                                          |
| HDMI コントロール:オン/スタンバイスルー:オン<br>(入力:AV1、HDMI 無信号時)2.7W<br>ネットワークスタンバイ:オン4.5W                                                                       |
| • 寸法(幅×高さ×奥行き) 435 × 182 × 430mm                                                                                                                 |
| • 質量 14.7kg                                                                                                                                      |
| ※仕様、および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。                                                                                                                 |

| あ行                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| アドバンスドセットアップメニュー                                                                             |
| 日場ハノメーター、       サウンドプログラムメニュー                                                                |
| か行                                                                                           |
| カーソルインジケーター25 ~ 31、簡易ガイド<br>拡張サラウンド、オプションメニュー50                                              |
| 距離、スピーカー設定                                                                                   |
| 警告メッセージ、YPAO36携帯音楽プレーヤーの接続28ケーブル19高音の調整38構成、スピーカー設定79コンテンツ画面51コントロール選択、HDMI 設定84コンプレストミュージック |

| サウンドプログラムメニュー74                      |
|--------------------------------------|
| サブウーファー16                            |
| サラウンドスピーカー16                         |
| サラウンドバックスピーカー16                      |
| シーン機能39                              |
| シーン選択メニュー                            |
| シーンの登録73                             |
| シーン リモコン連動                           |
| シーン連動機能                              |
| シネマ DSP 3D モード                       |
| シネマ DSP 3D モード、                      |
| オプションメニュー49                          |
| シャッフル (iPod/iPhone)、                 |
| オプションメニュー50                          |
| 周波数選局                                |
| 情報メニュー                               |
| 信号処理、映像設定83                          |
| シンプル再生モード                            |
| スタンバイ時充電、入力選択メニュー71                  |
| スタンハ1 时兀电、八刀選択人―ユー                   |
| スタンバイスルー、HDMI 設定84<br>ストレートデコードモード41 |
|                                      |
| スピーカーインジケーター13                       |
| スピーカー構成17、簡易ガイド                      |
| スピーカー設定、設定メニュー78                     |
| スピーカーの接続                             |
| スピーカーの設定32、簡易ガイド                     |
| スピーカーの配置                             |
| 接続16                                 |
| 設定データコピー、スピーカー設定78                   |
| 設定パターン選択、スピーカー設定78                   |
| 設定保護、ファンクション設定90                     |
| 設定メニュー77                             |
| セリフ位置調整、オプションメニュー49                  |
| センタースピーカー16                          |
| 前面入力端子保護用キャップ 簡易ガイド                  |
| 操作ボタン51                              |
| ゾーンシーン名称変更、マルチゾーン設定87                |
| ゾーン名称変更、マルチゾーン設定87                   |
| ゾーン 2100                             |
| ゾーン 2 接続                             |

| ゾーン 2 設定、マルチゾーン設定86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| た行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ダイナミックレンジ、音声設定       82         多重モノラル音声、オプションメニュー       49         端子       19         チューナーインジケーター       13         低音の調整       38         デコードモード、入力選択メニュー       70         テストトーン、スピーカー設定       82         テレビの接続       20、簡易ガイド         登録、シーン選択メニュー       72         トーンコントロール       38         トーンコントロール、オプションメニュー       49         トーンコントロール、ゾーン 2       101         トリガー出力、ファンクション設定       90 |
| 大が行 入力選択メニュー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>は行</b> バーチャルシネマ DSP モード41 パーティーモード101 パーティーモード設定、マルチゾーン設定86 バイアンプ接続16 パラメトリック EQ、スピーカー設定81 パワーアンプ割り当て、スピーカー設定78                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ビデオカメラの接続                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

ファンクション設定、設定メニュー ......88

| 付属品                        |         |
|----------------------------|---------|
| ブラウズ画面                     |         |
| プレゼンススピーカー                 |         |
| フロントスピーカーフロントスピーカーバランス、ゾーン |         |
|                            |         |
| フロントパネル                    |         |
| フロントパネルディスプレイ              |         |
| ボリューム                      | 10      |
| ま行                         |         |
| マニュアルプリセット                 | 52      |
| マルチインフォメーションディスプし          |         |
| マルチゾーン機能                   | 100     |
| マルチゾーン設定、設定メニュー            |         |
| マルチ測定                      | 32      |
| メインゾーン                     | 100     |
| メニュー表示モード                  |         |
| モニター出力割り当て、マルチゾーン          | ン設定86   |
| モノラル再生、マルチゾーン設定            | 86      |
| 1 <b>.</b>                 |         |
| や行                         |         |
| 呼出、シーン選択メニュー               | 72      |
|                            |         |
| ら行                         |         |
| リアパネル                      | 12      |
| リセット、シーン選択メニュー             |         |
| リップシンク設定、音声設定              |         |
| リピート (iPod/iPhone)、        |         |
| オプションメニュー                  | 50      |
| リモコン                       | 14      |
| リモコンコード                    | 94 ~ 96 |
| リモコン、外部機器の操作               | 94      |
| リモコン、乾雷池の挿入                | 簡易ガイト   |

| 索引                                                          |                                                                                                   |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> Adaptive DRC、オプションメニュー49                           | HDMI コントロール、HDMI 設定84<br>HDMI 端子19                                                                | <b>T</b><br>TV 音声入力、HDMI 設定84                                           |
| Adaptive DSP Level、音声設定                                     | INITIALIZE、 アドバンスドセットアップメニュー                                                                      | U USB デバイス接続31 V VERSION、 アドバンスドセットアップメニュー99 VIDEO 端子19                 |
| BD プレーヤーの接続25、簡易ガイド<br>Bluetooth 機器の再生65                    | M                                                                                                 | VOLUME(ボリューム)インジケーター13                                                  |
| <b>C</b><br>CINEMA DSP (シネマ DSP)                            | MONITOR CHECK、<br>アドバンスドセットアップメニュー98<br>MUTE(ミュート)インジケーター13                                       | <b>Y</b><br>YPAO32、簡易ガイド                                                |
| インジケーター                                                     | <b>O</b> ON SCREEN メニュー45、69 OPTICAL 端子19                                                         | 数字 5.1 チャンネルスピーカーの接続簡易ガイド 5.1 チャンネルスピーカーの配置簡易ガイド 7.1 チャンネルスピーカーの接続簡易ガイド |
| D                                                           | Р                                                                                                 | 7.1 チャンネルスピーカーの配置 簡易ガイド                                                 |
| D 端子                                                        | Pairing、オプションメニュー                                                                                 |                                                                         |
| <b>F</b> FIRM UPDATE、 アドバンスドセットアップメニュー99 FM アンテナの接続         | RECOV./BACKUP、 アドバンスドセットアップメニュー98 REMOTE ID、 アドバンスドセットアップメニュー97 REMOTE SENSOR、 アドバンスドセットアップメニュー97 |                                                                         |
| Н                                                           | S                                                                                                 |                                                                         |
| HDMI 設定、設定メニュー84<br>HDMI インジケーター13<br>HDMI コントロール機能22、簡易ガイド | SLEEP (スリーブ) インジケーター13<br>S-VIDEO 端子19                                                            |                                                                         |

## Information about software

This product uses the following free software.

For information (copyright, etc) about each software, read the original sentences stated below.

# About The Independent JPEG Group's JPEG software

## The Independent JPEG Group's JPEG software README for release 8b of 16-May-2010

This distribution contains the eighth public release of the Independent JPEG Group's free JPEG software. You are welcome to redistribute this software and to use it for any purpose, subject to the conditions under LEGAL ISSUES, below.

This software is the work of Tom Lane, Guido Vollbeding, Philip Gladstone, Bill Allombert, Jim Boucher, Lee Crocker, Bob Friesenhahn, Ben Jackson, Julian Minguillon, Luis Ortiz, George Phillips, Davide Rossi, Ge' Weijers, and other members of the Independent JPEG Group.

IJG is not affiliated with the official ISO JPEG standards committee.

#### **DOCUMENTATION ROADMAP**

#### This file contains the following sections:

| OVERVIEW          | General description of JPEG and the IJG software.   |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| LEGAL ISSUES      | Copyright, lack of warranty, terms of distribution. |
| REFERENCES        | Where to learn more about JPEG.                     |
| ARCHIVE LOCATIONS | Where to find newer versions of this software.      |
| ACKNOWLEDGMENTS   | Special thanks.                                     |
| FILE FORMAT WARS  | Software *not* to get.                              |
| TO DO             | Plans for future IJG releases.                      |

#### Other documentation files in the distribution are:

User documentation:

| install.txt | How to configure and install the IJG software.                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| usage.txt   | Usage instructions for cjpeg, djpeg, jpegtran, rdjpgcom, and wrjpgcom. |
| *.1         | Unix-style man pages for programs (same info as usage.txt).            |
| wizard.txt  | Advanced usage instructions for JPEG wizards only.                     |
| change.log  | Version-to-version change highlights.                                  |

#### Programmer and internal documentation:

| libjpeg.txt   | How to use the JPEG library in your own programs.      |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| example.c     | Sample code for calling the JPEG library.              |
| structure.txt | Overview of the JPEG library's internal structure.     |
| filelist.txt  | Road map of IJG files.                                 |
| coderules.txt | Coding style rules please read if you contribute code. |

Please read at least the files install.txt and usage.txt. Some information can also be found in the JPEG FAQ (Frequently Asked Questions) article. See ARCHIVE LOCATIONS below to find out where to obtain the FAQ article.

If you want to understand how the JPEG code works, we suggest reading one or more of the REFERENCES, then looking at the documentation files (in roughly the order listed) before diving into the code.

#### **OVERVIEW**

This package contains C software to implement JPEG image encoding, decoding, and transcoding. JPEG (pronounced "jay-peg") is a standardized compression method for full-color and gray-scale images.

This software implements JPEG baseline, extended-sequential, and progressive compression processes. Provision is made for supporting all variants of these processes, although some uncommon parameter settings aren't implemented yet.

We have made no provision for supporting the hierarchical or lossless processes defined in the standard.

We provide a set of library routines for reading and writing JPEG image files, plus two sample applications "cjpeg" and "djpeg", which use the library to perform conversion between JPEG and some other popular image file formats.

The library is intended to be reused in other applications.

In order to support file conversion and viewing software, we have included considerable functionality beyond the bare JPEG coding/ decoding capability; for example, the color quantization modules are not strictly part of JPEG decoding, but they are essential for output to colormapped file formats or colormapped displays. These extra functions can be compiled out of the library if not required for a particular application.

We have also included "jpegtran", a utility for lossless transcoding between different JPEG processes, and "rdjpgcom" and "wrjpgcom", two simple applications for inserting and extracting textual comments in JFIF files.

#### Information about software

The emphasis in designing this software has been on achieving portability and flexibility, while also making it fast enough to be useful. In particular, the software is not intended to be read as a tutorial on JPEG. (See the REFERENCES section for introductory material.) Rather, it is intended to be reliable, portable, industrial-strength code. We do not claim to have achieved that goal in every aspect of the software, but we strive for it.

We welcome the use of this software as a component of commercial products.

No royalty is required, but we do ask for an acknowledgement in product documentation, as described under LEGAL ISSUES.

#### **LEGAL ISSUES**

#### In plain English:

- We don't promise that this software works. (But if you find any bugs, please let us know!)
- You can use this software for whatever you want. You don't have to pay us.
- You may not pretend that you wrote this software. If you use it in a program, you must acknowledge somewhere in your documentation that you've used the IJG code.

#### In legalese:

The authors make NO WARRANTY or representation, either express or implied, with respect to this software, its quality, accuracy, merchantability, or fitness for a particular purpose. This software is provided "AS IS", and you, its user, assume the entire risk as to its quality and accuracy.

This software is copyright © 1991-2010, Thomas G. Lane, Guido Vollbeding.

All Rights Reserved except as specified below.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this software (or portions thereof) for any purpose, without fee, subject to these conditions:

(1) If any part of the source code for this software is distributed, then this README file must be included, with this copyright and nowarranty notice unaltered; and any additions, deletions, or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation.

- (2) If only executable code is distributed, then the accompanying documentation must state that "this software is based in part on the work of the Independent JPEG Group".
- (3) Permission for use of this software is granted only if the user accepts full responsibility for any undesirable consequences; the authors accept NO LIABILITY for damages of any kind.

These conditions apply to any software derived from or based on the IJG code, not just to the unmodified library. If you use our work, you ought to acknowledge us.

Permission is NOT granted for the use of any IJG author's name or company name in advertising or publicity relating to this software or products derived from it. This software may be referred to only as "the Independent JPEG Group's software".

We specifically permit and encourage the use of this software as the basis of commercial products, provided that all warranty or liability claims are assumed by the product vendor.

ansi2knr.c is included in this distribution by permission of L. Peter Deutsch, sole proprietor of its copyright holder, Aladdin Enterprises of Menlo Park, CA.

ansi2knr.c is NOT covered by the above copyright and conditions, but instead by the usual distribution terms of the Free Software Foundation; principally, that you must include source code if you redistribute it. (See the file ansi2knr.c for full details.) However, since ansi2knr.c is not needed as part of any program generated from the IJG code, this does not limit you more than the foregoing paragraphs do.

The Unix configuration script "configure" was produced with GNU Autoconf. It is copyright by the Free Software Foundation but is freely distributable. The same holds for its supporting scripts (config.guess, config.sub, ltmain.sh). Another support script, installsh, is copyright by X Consortium but is also freely distributable.

The IJG distribution formerly included code to read and write GIF files. To avoid entanglement with the Unisys LZW patent, GIF reading support has been removed altogether, and the GIF writer has been simplified to produce "uncompressed GIFs". This technique does not use the LZW algorithm; the resulting GIF files are larger than usual, but are readable by all standard GIF decoders.

We are required to state that

"The Graphics Interchange Format© is the Copyright property of CompuServe Incorporated. GIF(sm) is a Service Mark property of CompuServe Incorporated."

#### REFERENCES

We recommend reading one or more of these references before trying to understand the innards of the JPEG software.

The best short technical introduction to the JPEG compression algorithm is

Wallace, Gregory K. "The JPEG Still Picture Compression Standard", Communications of the ACM, April 1991 (vol. 34 no. 4), pp. 30-44.

(Adjacent articles in that issue discuss MPEG motion picture compression, applications of JPEG, and related topics.) If you don't have the CACM issue handy, a PostScript file containing a revised version of Wallace's article is available at

http://www.ijg.org/files/wallace.ps.gz.

The file (actually a preprint for an article that appeared in IEEE Trans. Consumer Electronics) omits the sample images that appeared in CACM, but it includes corrections and some added material. Note: the Wallace article is copyright ACM and IEEE, and it may not be used for commercial purposes.

A somewhat less technical, more leisurely introduction to JPEG can be found in "The Data Compression Book" by Mark Nelson and Jean-loup Gailly, published by M&T Books (New York), 2nd ed. 1996, ISBN 1-55851-434-1. This book provides good explanations and example C code for a multitude of compression methods including JPEG. It is an excellent source if you are comfortable reading C code but don't know much about data compression in general. The book's JPEG sample code is far from industrial-strength, but when you are ready to look at a full implementation, you've got one here...

The best currently available description of JPEG is the textbook "JPEG Still Image Data Compression Standard" by William B. Pennebaker and Joan L. Mitchell, published by Van Nostrand Reinhold. 1993. ISBN 0-442-01272-1.

Price US\$59.95, 638 pp. The book includes the complete text of the ISO JPEG standards (DIS 10918-1 and draft DIS 10918-2). Although this is by far the most detailed and comprehensive exposition of JPEG publicly available, we point out that it is still missing an explanation of the most essential properties and algorithms of the underlying DCT technology.

If you think that you know about DCT-based JPEG after reading this book, then you are in delusion. The real fundamentals and corresponding potential of DCT-based JPEG are not publicly known so far, and that is the reason for all the mistaken developments taking place in the image coding domain.

The original JPEG standard is divided into two parts, Part 1 being the actual specification, while Part 2 covers compliance testing methods. Part 1 is titled "Digital Compression and Coding of Continuous-tone Still Images, Part 1: Requirements and guidelines" and has document numbers ISO/IEC IS 10918-1, ITU-T T.81. Part 2 is titled "Digital Compression and Coding of Continuous-tone Still Images, Part 2: Compliance testing" and has document numbers ISO/IEC IS 10918-2, ITU-T T.83.

IJG JPEG 8 introduces an implementation of the JPEG SmartScale extension which is specified in a contributed document at ITU and ISO with title "ITU-T JPEG-Plus Proposal for Extending ITU-T T.81 for Advanced Image Coding", April 2006, Geneva, Switzerland. The latest version of the document is Revision 3.

The JPEG standard does not specify all details of an interchangeable file format. For the omitted details we follow the "JFIF" conventions, revision 1.02. JFIF 1.02 has been adopted as an Ecma International Technical Report and thus received a formal publication status. It is available as a free download in PDF format from http://www.ecma-international.org/publications/techreports/E-TR-098.htm.

A PostScript version of the JFIF document is available at http://www.ijg.org/files/jfif.ps.gz.

There is also a plain text version at

http://www.ijg.org/files/jfif.txt.gz, but it is missing the figures.

The TIFF 6.0 file format specification can be obtained by FTP from ftp://ftp.sgi.com/graphics/tiff/TIFF6.ps.gz.

The JPEG incorporation scheme found in the TIFF 6.0 spec of 3-June-92 has a number of serious problems.

IJG does not recommend use of the TIFF 6.0 design (TIFF Compression tag 6).

Instead, we recommend the JPEG design proposed by TIFF Technical Note #2 (Compression tag 7). Copies of this Note can be obtained from http://www.ijg.org/files/.

It is expected that the next revision of the TIFF spec will replace the 6.0 JPEG design with the Note's design.

Although IJG's own code does not support TIFF/JPEG, the free libtiff library uses our library to implement TIFF/JPEG per the Note.

#### **ARCHIVE LOCATIONS**

The "official" archive site for this software is www.ijg.org.

The most recent released version can always be found there in directory "files". This particular version will be archived as http://www.ijg.org/files/jpegsrc.v8b.tar.gz, and in Windows-compatible "zip" archive format as http://www.ijg.org/files/jpegsr8b.zip.

The JPEG FAQ (Frequently Asked Questions) article is a source of some general information about JPEG.

It is available on the World Wide Web at http://www.faqs.org/faqs/jpeg-faq/ and other news.answers archive sites, including the official news.answers archive at rtfm.mit.edu: ftp://rtfm.mit.edu/pub/usenet/news.answers/jpeg-faq/. If you don't have Web or FTP access, send e-mail to mail-server@rtfm.mit.edu with body

send usenet/news.answers/jpeg-faq/part1 send usenet/news.answers/jpeg-faq/part2

#### **ACKNOWLEDGMENTS**

Thank to Juergen Bruder for providing me with a copy of the common DCT algorithm article, only to find out that I had come to the same result in a more direct and comprehensible way with a more generative approach.

Thank to Istvan Sebestyen and Joan L. Mitchell for inviting me to the ITU JPEG (Study Group 16) meeting in Geneva, Switzerland.

Thank to Thomas Wiegand and Gary Sullivan for inviting me to the Joint Video Team (MPEG & ITU) meeting in Geneva, Switzerland.

Thank to John Korejwa and Massimo Ballerini for inviting me to fruitful consultations in Boston, MA and Milan, Italy.

Thank to Hendrik Elstner, Roland Fassauer, Simone Zuck, Guenther Maier-Gerber, Walter Stoeber, and Fred Schmitz for corresponding business development.

Thank to Nico Zschach and Dirk Stelling of the technical support team at the Digital Images company in Halle for providing me with extra equipment for configuration tests.

Thank to Richard F. Lyon (then of Foveon Inc.) for fruitful communication about JPEG configuration in Sigma Photo Pro software.

Thank to Andrew Finkenstadt for hosting the ijg.org site.

Last but not least special thank to Thomas G. Lane for the original design and development of this singular software package.

#### Information about software

#### **FILE FORMAT WARS**

The ISO JPEG standards committee actually promotes different formats like "JPEG 2000" or "JPEG XR" which are incompatible with original DCT-based JPEG and which are based on faulty technologies. IJG therefore does not and will not support such momentary mistakes (see **REFERENCES**).

We have little or no sympathy for the promotion of these formats. Indeed, one of the original reasons for developing this free software was to help force convergence on common, interoperable format standards for JPEG files.

Don't use an incompatible file format!

(In any case, our decoder will remain capable of reading existing JPEG image files indefinitely.)

#### TO DO

Version 8 is the first release of a new generation JPEG standard to overcome the limitations of the original JPEG specification.

More features are being prepared for coming releases...

Please send bug reports, offers of help, etc. to jpeg-info@uc.ag.

#### **■** About PNG Reference Library

libpng versions 1.2.6, August 15, 2004, through 1.4.2, May 6, 2010, are Copyright ©2004, 2006-2007 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.2.5 with the following individual added to the list of Contributing Authors

Cosmin Truta

libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.2.5 - October 3, 2002, are Copyright ©2000-2002 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.0.6 with the following individuals added to the list of Contributing Authors

Simon-Pierre Cadieux Eric S. Raymond Gilles Vollant and with the following additions to the disclaimer:

There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or against infringement. There is no warranty that our efforts or the library will fulfill any of your particular purposes or needs. This library is provided with all faults, and the entire risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with the user.

libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are Copyright ©1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.96, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

Tom Lane

Glenn Randers-Pehrson

Willem van Schaik

libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are Copyright ©1996, 1997 Andreas Dilger

Distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.88, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

John Bowler

Kevin Bracey

Sam Bushell

Magnus Holmgren

Greg Roelofs

Tom Tanner

libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are Copyright ©1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

For the purposes of this copyright and license, "Contributing Authors" is defined as the following set of individuals:

Andreas Dilger

Dave Martindale

Guy Eric Schalnat

Paul Schmidt

Tim Wegner

The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The Contributing Authors and Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied, including, without limitation, the warranties of merchantability and of fitness for any purpose. The Contributing Authors and Group 42, Inc. assume no liability for direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages, which may result from the use of the PNG Reference Library, even if advised of the possibility of such damage.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this source code, or portions hereof, for any purpose, without fee, subject to the following restrictions:

- 1. The origin of this source code must not be misrepresented.
- Altered versions must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source.
- This Copyright notice may not be removed or altered from any source or altered source distribution.

The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without fee, and encourage the use of this source code as a component to supporting the PNG file format in commercial products. If you use this source code in a product, acknowledgment is not required but would be appreciated.

## ■ About zlib Library

#### Copyright notice:

©1995-2010 Jean-loup Gailly and Mark Adler
This software is provided 'as-is', without any express or implied
warranty. In no event will the authors be held liable for any damages
arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

- The origin of this software must not be misrepresented; you
  must not claim that you wrote the original software. If you
  use this software in a product, an acknowledgment in the
  product documentation would be appreciated but is not
  required.
- Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
- This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly Mark Adler

jloup@gzip.org madler@alumni.caltech.edu

If you use the zlib library in a product, we would appreciate \*not\* receiving lengthy legal documents to sign. The sources are provided for free but without warranty of any kind. The library has been entirely written by Jean-loup Gailly and Mark Adler; it does not include third-party code.

If you redistribute modified sources, we would appreciate that you include in the file ChangeLog history information documenting your changes. Please read the FAQ for more information on the distribution of modified source versions.

#### ■ About FLAC codec Library

Copyright ©2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009

Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

#### ■ Notice for Windows Media DRM

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

Content owners use Windows Media digital rights management technology (WMDRM) to protect their intellectual property, including copyrights. This device uses WMDRM software to access WMDRM protected content. If the WMDRM software fails to protect the content, content owners may ask Microsoft to revoke the software's ability to use WMDRM to play or copy protected content. Revocation does not affect unprotected content. When you download licenses for protected content, you agree that Microsoft may include a revocation list with the licenses. Content owners may require you to upgrade WMDRM to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

## お問い合わせ窓口

#### ヤマハAV製品の機能や取り扱いに関するお問い合わせ

■ヤマハお客様コミュニケーションセンター オーディオ・ビジュアル機器ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通) **0570-011-808** 

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

携帯電話、PHS、IP電話からは下記番号におかけください。 TEL (053) 460-3409

〒430-8650 静岡県浜松市中区中沢町10-1

受付:月~金曜日 10:00~18:00 土曜日 10:00~17:00 (日曜、祝日およびセンター指定の休日を除く)

#### ■ ホームシアター・オーディオサポートメニュー

お客様から寄せられるよくあるご質問をまとめておりますので、ご参 考にしてください。

http://jp.vamaha.com/support/audio-visual/

#### ヤマハAV製品の修理、サービスパーツに関する お問い合わせ

■ ヤマハ修理ご相談センター

ナビダイヤル 20570-012-808

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

携帯電話、PHS、IP電話からは下記番号におかけください。 TEL (053) 460-4830

FAX (053) 463-1127

受付:月~金曜日 9:00~18:00 十曜日 9:00~17:00 (日曜、祝日およびセンター指定の休日を除く)

#### 修理品お持ち込み窓口

受付:月~金曜日 9:00~17:45 (土曜、日曜、祝日およびセンター指定の休日を除く)

北海道 〒064-8543 札幌市中央区南10条西1丁目1-50 ヤマハセンター内 FAX (011)512-6109

**首都圏** 〒143-0006 東京都大田区平和島2丁目1-1 京浜トラックターミナル内14号棟A-5F FAX (03)5762-2125

**名古屋** 〒454-0058 名古屋市中川区玉川町2丁目1-2 ヤマハ(株)名古屋倉庫3F FAX (052)652-0043

〒564-0052 吹田市広芝町10-28 オーク汀坂ビルディング2F FAX (06)6330-5535

〒812-8508 福岡市博多区博多駅前2T月11-4 FAX (092)472-2137

\*名称、住所、電話番号、URLなどは変更になる場合があります。

## 保証とアフターサービス

サービスのご依頼、お問い合わせは、お買い上げ店、またはヤマハ 修理で相談センターにで連絡ください。

#### ● 保証期間

お買い上げ日から1年間です。

#### 保証期間中の修理

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは 保証書をご覧ください。

#### ● 保証期間が過ぎているとき

修理によって製品の機能が維持できる場合にはご要望により有料 にて修理いたします。

#### ● 修理料金の什組み

部品代

故障した製品を正常に修復するための料金です。 技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、 一般管理費等が含まれています。

修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する

部材等を含む場合もあります。

出張料 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

別途、駐車料金をいただく場合があります。

#### ● 補修用性能部品の最低保有期間

補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部 品です。

#### ● 製品の状態は詳しく

サービスをご依頼されるときは製品の状態をできるだけ詳しくお 知らせください。また製品の品番、製造番号などもあわせてお知 らせください。

※ 品番、製造番号は製品の背面もしくは底面に表示してあります。

#### ● スピーカーの修理

スピーカーの修理可能範囲はスピーカーユニットなど振動系と電 気部品です。尚、修理はスピーカーユニット交換となりますの で、エージングの差による音色の違いが出る場合があります。

#### ● 摩耗部品の交換について

本機には使用年月とともに性能が劣化する摩耗部品(下記参照)が使 用されています。摩耗部品の劣化の進行度合は使用環境や使用時 間等によって大きく異なります。

本機を末永く安定してご愛用いただくためには、定期的に摩耗部 品を交換されることをおすすめします。

摩耗部品の交換は必ずお買い上げ店、またはヤマハ修理ご相談セ ンターへご相談ください。

#### 摩耗部品の一例

ボリュームコントロール、スイッチ・リルー類、接続端子、ランプ、ベルト、 ピンチローラー、磁気ヘッド、光ヘッド、モーター類など

※ このページは、安全にご使用いただくためにAV製品全般について記載して おります。

#### 永年ご使用の製品の点検を!



#### こんな症状はありませんか?

- 電源コード・プラグが異常に熱い。
- コゲくさい臭いがする。
- 電源コードに深いキズか変形がある。
- 製品に触れるとピリピリと電気を感じる。
- 電源を入れても正常に作動しない。
- その他の異常・故障がある。



#### すぐに使用を中止してください。

事故防止のため電源プラグをコンセントから抜き、 必ず販売店に点検をご依頼ください。

なお、点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。

ヤマハ株式会社

〒430-8650 浜松市中区中沢町10-1